



















まる山然









陸軍大臣 白川義則閣下題字

震や雪

表 

則

鸝

學出



**"是我来我们提及** 







H. I. H. L. Prince Chichibu in full dress.

Upper right—H. 1. H. L. P. C. walking to barracks of 3rd Infantry Regiment, to which he belongs.

Middle-right—H. 1. H. L. P. C. resuming military duties after returning from abroad.

Lower right—H. 1. H. L. P. C. witnessing military manoenvers in English.

Bottom—H. I. H. L. P. C.'s Omotecho Palace.

## (裝正御) 下殿王親仁雍宮父秩尉中兵步軍陸

御出仕の途上(右上圖) 根とも殿下に於かせられては日常聯隊への御出仕は、いつも御徒歩にて御はこび あらせらる。 朝まだき御附武官を從へさ が、の御出仕は、 御郡戦中の殿下(右下圖) 殿















(T)



Lower—The late General Prince Fushimi (by courtesy of Prince Fushimi's Household)



惑無慮干

特人軍陸帥元故 (圖上)筆染御と下殿王親仁彰宮松小 (蔵所御家僻侯松小)

Upper—The late Field Marshal Prince Komatsu and his Autographs (by courtesy of Marquis Komatsu's Household)



特大軍融故(圖下) 筆染御と下殿王親仁熾宮川植存 (下貨御家宮松高) Lower—The late General

Prince Arisugawa

and his Autographs

(by courtesy of Prince

Takamatsu's Household)

殿王久成宮川白北佐大兵步軍陸故 (圖下) (下 賃 御 家 宮 川 白 北) wer-The late Colonel Kitashirakawâ (by courtesy of Prince Kitashirakawa's Household)



と ト 酸主親久能宮川白北將大軍陸故 ( 画上) ( 下貨御家宮川白北 ) 筆染御 Upper — The late General Kitashirakawa and his autographs (by courtesy of Prince Kitashirakawa's Household)









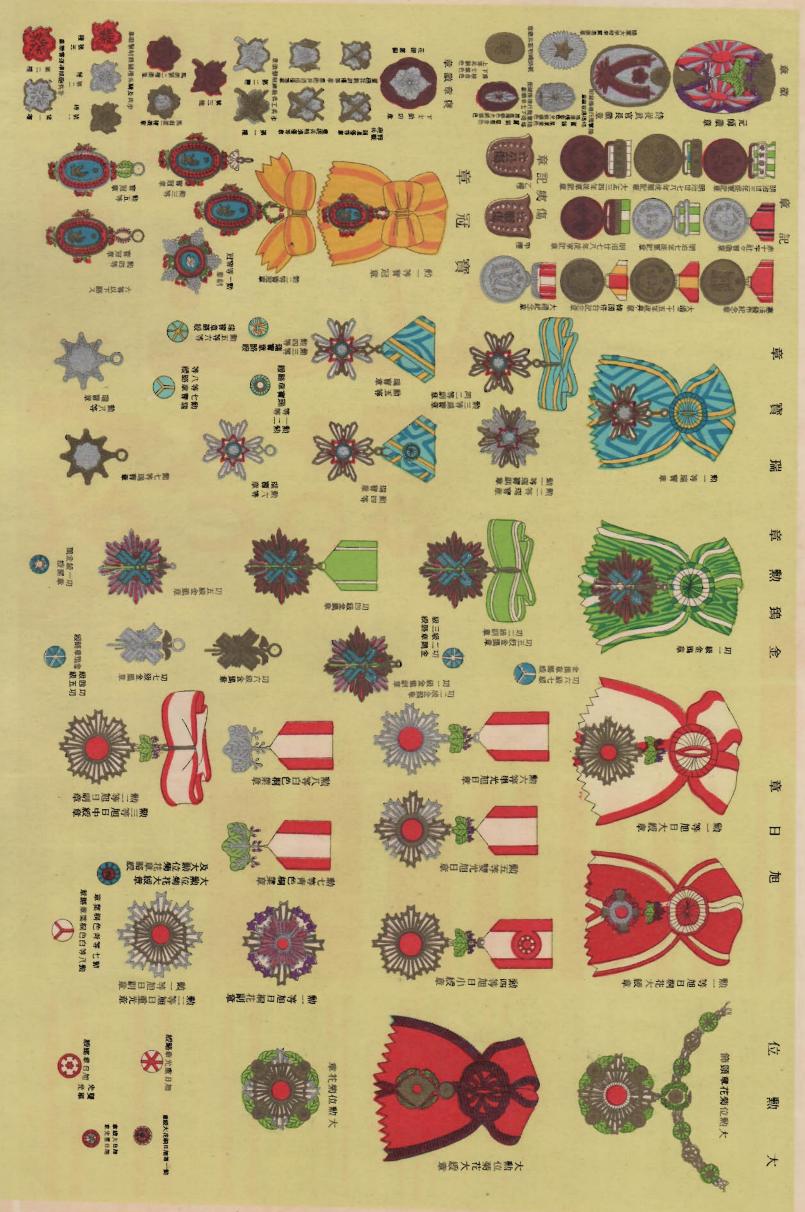





下 殷 王 親 仁 載 宮 院 閉 Field Marshal Prince Kotohuto Kanin



下 殿 王 親 愛 貞 宮 見 伏 故 The late Field Marshal Prince Sadanaru Fushimi



下 毀 王 親 仁 彰 宮 松 小 故 The late Field Marshal Prince Alcihito Komatsu



梁 保 奥 Field Marshal Count Hokyo Oku



貫 道 津 野 故 The late Field Marshal Marquis Dokan Nozu



殿 山 大 故 The late Field Marshal Prince Iwao Oyama



朋有 縣 山 統 The late Field Marshal Prince Aritomo Yamaga a



Field Marshal Viscount Yusaku Uyehara



毅 正 內 寺 故 The late Field Marshal Count Seiki Terauchi



明 景 村 川 敬 The late Field Marshal Viscount Keimei Kawamura



道 好 川 谷 長 故
Tha late Field Murshal Viscount
Kodo Hasegawa

陸 日九月十年七世治明 代日第 道 從 鄕 西 將中軍陸 元 (3) Lient-Gen. Judo Saigo, in 4th Office. 殿山大將大軍陸帥元 (1) Field-Marshal Iwa Oyama, in 1st. 3rd & 6th Office. 助之鞆島高 將中軍陸 (2) Lient-Gen. Tomonosuke Takashima, in 2nd, 7th and 8th Office. Cikoshi. 用三世月二十年三州國明 代十第 鄭太源玉兒 特大軍陸 (6) General Gentaro Kodama, in 10th office. B二+月一年—カ治町 代九等 郎 太 桂 將大軍陸 General Taro Katsura, in 9th office. 歷 代 陸 軍 大 臣 Successive War Ministers. 数正内寺 將大軍陸 帥元 (7) Field Marshal Seiki Terauchi, in 11th office. 作 勇 原 上 將大軍陸 帥元 六 新 本 石 將 中軍 陸 (9) Field Marshal Yusaku Uyehara, in 13th office (8) Lient-Gen. Shinroku Ishimoto, in 12th office

日六十月四年三正大 ・ 六十河 助之市 岡 將中軍陸故 (12) Late General Ichinosuke Oka.

日九月六年十正大 代ルキ系 造 牛 梨 山 将 大 軍 陸 (15) General Hanzo Yamanashi B四十二月六年二正大 代五十第 彦 幸 瀬 楠 將 中 軍 陸 故 (11) Late General Vukihiko Kusunose.

# 中田 雷男 將大軍随 (14) General Baron Tanaka. ## 安 越 木 背男 將中軍陸

(10) General Baron Yasutsuna Kikoshi.

(3) Li

(6) Ger



省 軍 陆 (B) 門 庄 省 軍 陸 (A) Main entrance of old War Office.

(B) War Office.

用十二月四年二和昭 代二十二第 則 義 川 白 將 大 軍 隨 (17) Ceneral Yoshinori Shirakawa.

(9) Field



王親 仁 熾 宮 川 栖 有 將大軍隨故 Late General Prince Arisugawa,



嚴 山大 將大軍陸帥元費公故 Late Field Marshal Prince Iwao Oyama.



朋 有 縣 山 將大軍陸帥元醇公故 太 鵝 小 尾 鳥 將 中 軍 陸 醫 子 故 Late Field-Marshal Prince Aritomo Yamagata. \*atc General Viscount Koyata Torio.





耶太源玉兒 精大軍國政伯故 Late General Count Gentaro Kodama.



六 操 上 川 將大軍陸爵子故 Late General Viscount Soroku Kawakami,



王 親 仁 彰 宮 松 小 將大軍陸帥允故 Late Field-Marshal Prince Komatsu.



雄武 澤小 將中軍陸元爵男故 Late General Baron Takeo Uzawa.



河務大軍陸 General Misao Kawai.



作勇原上將大軍陸帥元齡子 Field-Mushal Viscount Yusa'm Uvehare



道 好 川 谷 長 將大軍陸帥元爵伯故 Late Field-Mirshal Kodo Hasegawa



鞏 保 爽 將大軍陸帥元爵伯 Field-Marshal Count Hokyo Oku.



(部量測地陸は整建の面正) 館 本 部 本 謀 夢 General Suff main building Another building on left is Land Survey Department.



六 莊 木 鈴 粉 大 軍 陸 General Soroku Suzuki.







正内寺将大軍陸帥元聖廷持續代本第臣重好三將中軍陸監禁時職代第嚴山大將大軍陸帥元監禁時機代第朋有縣山將大軍陸帥元監

















古好山秋將大軍陸監禁。體代明第藏久喜谷大將大軍陸監禁、監代三條衛兵戶一將大軍陸監禁、體代刊第作勇原上將大軍陸帥元間等









助之慎池新將大軍陸影響和職代內第郎二庭大將大軍陸監禁職代計

、教育總監部所藏)

故故故 山口 紫紅 From right-Late General Soshin Yamaguchi

黑木為植佐久間左馬太 Late General Sei Okazawa. Late General Samata Sakuma. Late General Itei Kuroki.

故

故 右

土井久保 本 上 大久保 春野 大久保 春野

General Harno Okubo. General Hikaru Inouye. Late General Mitsuharu Tsuchiya.

故

美 From right-General Teibi Ando. E Late General Koshin Kamio. 奶 General Kojiro Uchiyama. 道 General Shodo Oseko.

右より

From right-Late Shobun Tachimi.





























**数故故** 

大大小

直島川

骨羲叉

**蒙昌**

Late General Mataji Ogawa. Late General Gisho Oshima.

由大柴

班 然 General Goro Shiba. 井成元 General Seigen Owi.

故右 1 乃

木

希

From right-Late General Kiten

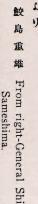







故大追尚敏

Late General Gisho Oshima. Late General Shobin Oseko,

Late General Kaku Nakamura.































故おより

井口省吾

From right-Late General Seigo

右より 宇都宮太郎

Utsunomiya.

區田雅太郎 島川交八郎

General Masataro Fukuda. Gèneral Koichiro Tachibana.

在川原重行 本鄉 品 数 胤

General Toshitane Matsukawa. General Fusataro Hongo. Late General Shigeyuki Nitahara.

G

8

户出原门朝

希望。完.照

福出口思考

大内山口松風は

Military Univasity at Aoyama Kitamachi.

全 陸軍士官學校(卒業式行幸) H. I. M, Emperor visiting graduation cere-money of Military Academy. 電軍士官學校正門 Main entrance to Military Academy.





Pine-tree named "Helmet Pinetree" alleged-ly symbolizing spirit of soldiers, at Miltary

Toyama Military School at Toyamamachi,

Ushigome, Tokyo.

Ushigome, Tokyo.

Pencing exercies in Toyama Military School green bet of Military Preparatory School of Tokyo.

School at

missione

1. a, Chib.

7 M

10

手折りかっている

花や紅葉と散りなど

重さ外の遠路

9 陸軍戶山學校軍樂隊
Military band of Toyama Military School.
東京陸軍幼年學校正門
Main entrance to Military Preparatory School
of Tokyo,
I 同校々會
School houses of Military Preparatory School
of Tokyo,
Preparatory School
of Tokyo,
Military Preparatory
School of Hiroshima at
Hiroshima city.

11

12

陸軍騎兵學校 障碍飛越 Hurdle practice at same school.

ship at same school.

陸軍騎兵學校 高等馬術(ピヤツフェー) Imperial quarters at same school.

Prancing exercise in higher horseman-







 年業與手業那二宮村〉
 Military Cavalry School at
 Ninomiyamura, Chibagun, Chiat Military Cavalry School



Wakamatsucho, Ushigome, Tokyo.

8. Military Training School for Non-commissioned Officers at Sendai.

9 Field exercise Military Infantry School.

10. Military Infantry School at Tsugamura, Chiba

gun, Chiba prefecture.





| 10              | 9         | 8        | 7              |
|-----------------|-----------|----------|----------------|
| 陸軍步兵學校(千葉縣千葉郡都賀 | 陸軍步兵學校 演習 | 仙臺陸軍教導學校 | 陸軍砲工學校(牛込區若松町) |
| 千葉縣千葉郡都賀        | 省         | 校        | 牛込區著松町)        |



陸

軍

校

Military Schools

陸 軍 諸 學 校



















Railway Regiment.

上圖 鐵道第二聯隊架橋作業 Upper-Bridge building operations of 2nd



20 19 18 17 16 15 近衛輔重兵大 除 全量 上岡 電信第一聯隊の通信作業

A Left—2nd Railway Regiment 左圖 鐵道第二聯隊普通鐵道上 Upper—Field exercise of communications of 1st Communications Regiment. in surface building work of civil railway.



上圖 飛行五聯隊の飛行隊 上圖 飛行五聯隊の飛行隊 球昇騰の台覧(国内)同隊一人 財界所象降下の質況 用落下傘降下の質況







Ist





野戰重砲兵第七聯隊试習出發の途上集合 Men of 7th Field Heavy Artillery Regiment assembled on way to manoeuvers.





野戰策砲兵第一聯隊の戰鬪射擊 Battle-firing by 1st field heavy artillery regiment.

Division.

步兵第四聯隊(仙台市)

Headquarters of 2nd Division, ii.

第

一師團司令部(仙臺市)

4th Infantry Regiment

步兵第十六聯隊 (新潟蘇北蒲原郡新發田町)

16th Infantry Regiment

步兵第二十九聯隊(若松市)

Brigade

步兵第十五旅團司令部(高田市) 步兵第十五旅團司令部(高田市) 29th Infantry Regiment

旗隊聯四第兵步

族隊聯二第兵騎

旗隊聯十三第兵步



旗隊聯九十二第兵步

Division's headquarters.

騎兵第二聯隊(宮城縣宮城郡原ノ町)

11

響重兵第二大隊(仙臺市) and Commissariat Battalion

10

獨立山砲兵第一聯隊(高田市) Ist Regiment of Inder

Mountain Artillery

野砲兵第二聯隊(仙臺市) gnd Field Artillery Regiment

2nd Engineering Battalion 工兵第二大隊(仙臺市) 30th Infantry Regiment 步兵第三十聯隊(高田市)



















第 三 師 園 3rd Division.





族隊聯十七第兵步 旗隊聯七十三第兵步 族隊聯一十六第兵步









由良要塞司令部

Headquarters of 32nd

fantry Brigade

步兵第三十二族團司令部

(和歌山市)

fantry Brigade Headquarters of

7th





上阪 景全城 阪 大 Panoramic view of Osaka Castle.

圖 左 式列分隊聯十七第兵步 March past by infantry regiment in Sasayama, Kyoto Prefecture.

11 輜重兵第四大隊 4th Field Artillery Regiment (大阪府泉北郡伯太村) (大阪市東區法圓坂町)

10 野砲兵第四聯隊

70th Infantry Regiment

(兵庫縣多紀郡岡野村)

61st Infantry Regiment

(和歌山市)

37th Infantry Regiment

(大阪市東區法圓坂町)

4th Commissariat Battalion

12 深山重砲兵聯隊 4th Engineering Battalion Miyama Regiment of Heavy Artillery 工兵第四大隊 (大阪府三島郡高槻町) (和歌山縣海草郡加太町)

騎兵第四聯隊

6 步兵第八聯隊(同上) 8th Infantry Regiment 步兵第三十七聯隊 Headquarters of Yura
Fortress 4th Cavalry Regiment (大阪市東區小橋寺町) (兵庫縣津名郡由良町)

步兵第七旅團司令部 shiku, Osaka sion, in Babamachi, Higa-Headquarters of 4th Divi-第四師團司令部 (大阪市東區馬場町) (大阪市東區)





兵砲野の中撃射き布を列放 A 兵 砲 野 の 中 入 進 地 陣 B





戰 C



(撃射てし用使な面覆毒防)戦斯瓦對 D



Takatsuki engineering battalion in pontooning exercises in Uji River. (Lower) 下圖 工兵第四大隊宇治川轉地架橋演習 射撃して 身後座の瞬間





A

野

砲

四

演 習 0

Osaka Field Artillery Regiment in manoeuvers. Other phases of same.

(B. C. D. E.)

C В

同 同

0

D







Battalion

Fortress

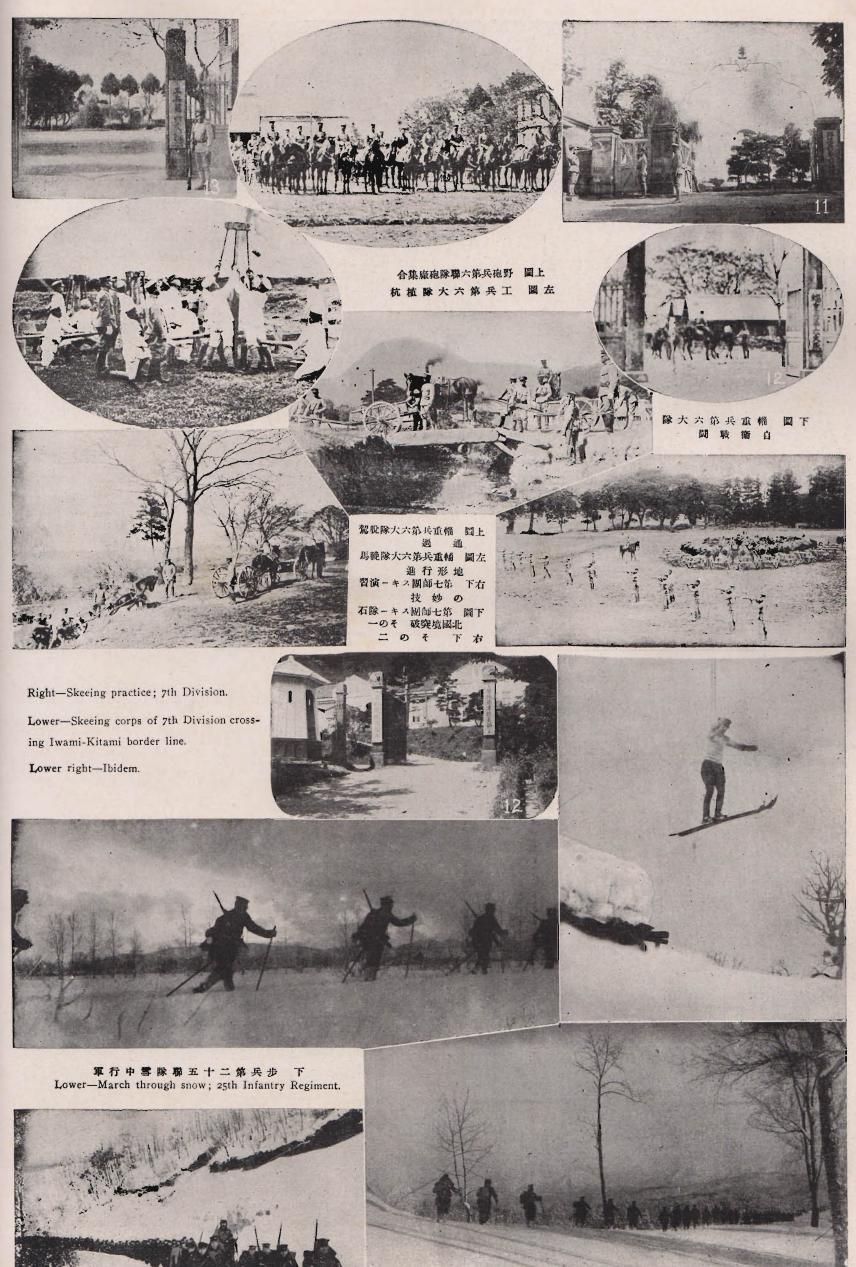



Lower—Skeeing corps of 7th Division crossing Iwami-Kitami border line.

Lower right-Ibidem.



軍行中雪隊聯五十二第兵步 下 Lower-March through snow; 25th Infantry Regiment.







22









1. Headquarters of 9th Division, in Kanazawa

2. Headquarters of 18th Infantry Brigade.

3. Headquarters of 6th Infantry Brigade.

4. 7th Infantry Regiment.

5. 36th Infantry Regiment. 6. 35th Infantry Regiment.

7. 9th Cavalry Regiment.
 8 19th Infantry Regiment,

9. 9th Mountain Artillery Regiment

10. 9th Engineering Battalion

習演橋架隊大九第兵工 左 Left—Troops of 9th Engineering Battalion in bridge drill. 李行小隊大九第兵重輜 下 進前の下鐔砲敵 Lower—9th Commisariat Battalion in action under bombardment from enemy







野砲兵第十聯隊督舎の一部と野砲 Regiment and its field guns.



















景全隊聯五第兵砲重戰野 (圖左) General View of 5th Field and Heavy Artillery Regiment.

Upper-Tank of 1st Tank Corps Crossing Trench.

飛行第四聯隊 (顧岡縣朝倉郡三輪村) 4th Air Regiment.

飛行第八聯隊(同上)

下關重砲兵聯隊(下關市) Shimonoseki Regiment Heavy Artillery. of

20 鷄知重砲兵大隊 (長崎縣下縣郡鷄知村) Kechi Battalion cf Heavy Artillery.

25



機察偵シソムルサ 型一式乙 除聯四第行飛 Type Otsu-I Salmson reconnaissance machine of 4th Air Regiment.



機 闘 戰 型 四 式 甲 隊 聯 四 第 行 飛 Type Ko-4 chaser of 4th Air Regiment.





(月十年五十正大) 除大兵砲重保世佐 (**圖上**) 景光の發出習演大方地賀佐 Upper—Saseho Heavy Artillery Battalion departing for manoeuvers in October, 1921.









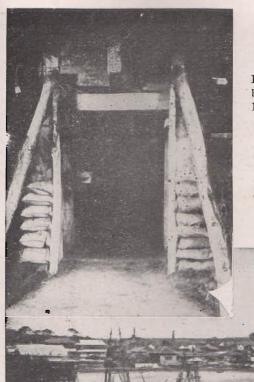

(圖左) 隊大四十第兵工 道 杭 Left-Tunnel built by 14th Engineering Battalion.

(關下) 除大四十第兵工 習演橋架用廳 Lower—Bridging exercise of 14th Engineering Battalion.



(圖下) 隊大四十第兵工 智诚河渡地轉 Lower - Building exercise of portable bridge of 14th Engineer Batalion.





(三重縣 | 志郡本村) Headquarters of 30th fantry Brigade. Headquarters of (京都府加佐郡余內村) 舞鶴要塞司令部 Maizuru

In-

1 第十六師團司令部 (京都府紀伊郡深草町) Headquarters of 16th Divi-sion, in Fukakusamachi, Kiigun, Kyoto prefecture. (京都府紀伊郡深草町) Headquarters of 19th l fantry Brigade. 步兵第三十族團司令部 步兵第十九族團司令部



(上湖琶琵) 行飛隊編隊聯三第行飛 (圖上) Upper—Formation flight of 3rd Air Regiment over Lake Biwa.

隊 聯 十 二 第 兵 騎 (圖下) 景光の着到に場習演地長め為の習演誉野 Lower—20th Cavalry Regiment arriving at Nagachi military grounds for camping drill



旗隊聯十二第兵騎



(右圓) 工兵第十六大除琵琶棚上の門橋漕航 Right—Troops of 16th Engineering Battalion rowing pontoon on Lake Biwa. 左圓) 騎兵第二聯隊瀬田川口に於ける水馬演習 Left—Troops of 20th Cavalry Regiment bathing horses.





(咸鏡北道羅南)
Headquarters of 19th Division, in Ranan, Kankyo Hokudo, Chosen.

步兵第三十七版團司令都(咸鏡南道咸鏡)
Headquarters of 37th Infantry Brigade
步兵第三十八版團司令部(咸鏡北道羅南)
Headquarters of 38th Infantry Brigade

智演寒 耐除 聯 五 世 第 兵 砲 野(A) Anti-cold manoeuvers of field artillery in Ranan, Korea.

習演の中雪隊聯五十七第兵步 (B) March in snow by infantry regiment in Ranan, Korea.

景全歇聯五十七第兵步享會 (C) Panoramic view of infantry regiment barracks in Kainei, Korea.









**英隊聯七十二**第兵騎

族隊聯六十七第兵步

過進路坂色特の隊聯五世第 兵 Left-Peculiar march on slope by field artillery regiment in Ranan, Korea.

過 通 境 國 軍 行 寒 耐 隊 聯 五 廿 第 兵 砲 野 圖 下 Lower—Field artillery regiment in Ranan, Korea, crossing frontier in anti-cold march.







騎兵第二十七聯隊 76th Infantry Regiment

(威鏡北道羅南) 步兵第七十六聯隊 75th Infantry Regiment



10 工兵第十九大隊

(咸鏡北道羅南) 25th Field Artillery 野砲兵第二十五聯隊 19th Engineering Battallon (成鏡北道會寧) (咸鏡北道羅南) 27th Cavalry Regiment Regiment

步兵第七十四聯隊 73rd Infantry Regiment

ing battalion in Kainei, Korea.

下圖工兵第十九大隊豆滿江に於ける氷爆破演習

Lower-Ice-breaking exercises in Tumen River by engineer-

右圖下

工兵第十九聯隊永雪の塹壕

crossing ice-frozen Tumen River.

Right-Upper. Field artillery regiment in Ranan, Korea, 五滿江米上通過 五滿江米上通過



步兵第七十五聯隊 74th Infantry Regiment

(成鏡北道會寧)

實に發明鮮北(寧會)除大九十第兵工 岡上右 過通道國の除兵工め以るす献



近るけ於に境國際大九十第兵工 圖左 智 演 闘 戦 接 Engineering battalion in Kainei, Korea, engaged in close range sham battle on border. (Left)





12







- Chosen Infantry Corps
- 5. Headquarters of China Garrison Infantry Corps stationed in Tientsin
- 6. Military Hospital for China Garrison
- 7. Japanese Military Watch House at Chinwangtao railway station
- 8. Japanese Military Watch House at Shanhaikwan railway station
- 9. Main Entrance to Japanese Garrison Barracks at Shanhaikwan
- 10. Japanese Detachment at Chinwangtao
- 11. Infantry Corps stationed in Peking





營 隊 兵 步 鮮 朝 上最左 Upper left-Barracks of infantry in Korea.



管の日本軍擔任區域 北京駐屯歩兵隊警備線舊墺國兵



新立野御田藤村川廣下縣岡福日四十月一十年四十四治明 Late Emperor Meiji at Imperial quaters during manoeuvers in Fukuoka prefecture on November, 1911.



監 統 御 皇 天 正 大 所立野御岡月縣庫兵日一十月一十年八正大 Late Emperor Taisho supervising manoeuvers in Hyogo prefecture on November, 1919.



監 統 御 下 陸 上 今 前は聞 of:れらせらあ行撃て於に野平三尾下縣知愛間日四リよ日五十月 - 十年二和昭、は習前大別後軍陸の大一乗屋を舞下登上今 。下陸帥元大の監統仰くし親て於に所立野御日一等智 The Emperor of Japan, inspecting His Arm's grand manoeuvers on a terrace at Komaba in Aichi Prefecture on November, 15.



(下縣夏奈) 年一十四治明 裁統御皇天治明 (て於に所立野御山成耳月一十月一十)

(下縣岡福) 年四十四治明 營本大るけ於に市米留久

(下縣岡福) 年八十四治明 監統御皇天治明 (て於に所立野御方東塚犬羽日一十月一十)



(下縣岡福) 年四十四治明 と部監統るけ於に所立野御田藤 軍將木乃



(下縣城茨) 年十四治明 の 過通を橋軍島中 るせ 設架に川怒鬼 隊大一第兵工



(下縣山岡) 年三十四治明 監統御皇天治明 (て於に所立野御岡西日三十月一十)





(下數問稿) 年四十四治明 るけ於に所立野御(方東琛尺羽 山岡 所信通部電統



(下縣城茨) 年十四治明 兵步衛近る於に防堤川恩 候 斥 校 將 隊 聯 二 第



(下縣城英) 年十四治明 隊職八十第兵歩るけ於に町田下久 哨望展の隊大一事



(下縣岡福) 年四十四治明 軍北るけ於に崎根督 部令司



(下縣城莢) 年十四治明 兵砲野るけ於に地高方南東町田下久 部一の隊聯三事



(下縣岡福) 年四十四治明 圏 師 六 第 る け 於 に 側 東 坂 八 部 令 司



下縣城茨川八十月一十年十四治明 るけ於に中谷字村沼長 築温療兵散の部一隊聯八十五兵歩



(下縣岡福) 年四十四治明 るけ於に楊兵練米留久 兵 閱 御



(上縣岡福) 年四十四治明 隊聯二十七第兵歩るけ於に方南倉小 撃射の隊銃闘機



監統御皇天正大 て於に所立野御崎根曾(下縣島福)年五正大 H. I. M. Emperor Taisho superintending 1916 manoeuvers in Fukushima pretecture at Imperal quarters at Sonezaki.



て於に所立野御柳青村保野(縣玉埼)年元正大 上※るす㈱に祭債の校將祭債及校將縱操機行飛 Aviation olinces reporting to the Throne at Imperial quarters Nohomura in 1911 manoeuvers in Saitama Prefective.



皇 正 天

て 於 に 所 立 野 御 田 谷 (下縣知愛) 年二正大

H. I. M. Emperor Taisho superintending 1913 manoenvers in Aichi prefecture at Imperial quarters at Tanida.



監 統 御 皇 天 正 大 て於に所立野御鏡 (下縣賀滋) 年六正大 H.I.M. Emperor Taisho superintending 1917 manoeuvers in Shiga perfecture at Imperial quarters at Kagami.



監統御皇天正大 て於に所立野御江石(下縣森青)年四正大 H. I. M. Emperor Taisho superintending 1915 manoeuvers in Acmori prefecture at Imperial quarters at Ishiye.



觀陪御下殿子皇 T於仁近附所立野御松下(下縣木栃)华七正大 H. I. H. Crown Prince witnessing 1918 manoeuvers in Tochigi prefecture at Imperor quarters at Shimomatsu.



監統御皇天正大 て於に所立野御松下(下縣木穂 年七世末 H. I. M. Emperor Taisho superintending professional Tochigi prefecture at Imperial quarters at Shapensus.



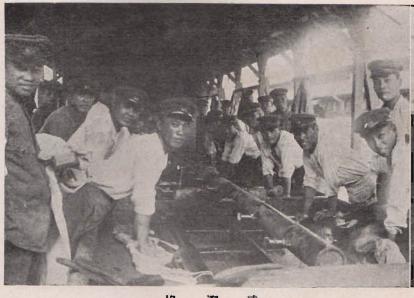

場 濯 洗 \*) Washing place



床 **副** In bed



除構解分の銃闘機輕 Overhauling light machine guns



呼 點 Roll-calling



除掃の砲兵歩 Overhauling infantry guns



內 保 酒 Canteen



場 I 網 Sewing room



場 事 炊 Kitchen



習 演 架 擔 Ambulance exercise



祭 旗 軍
Anniversary of colours being celebrated



梯 人 Wall scaling exercise (Human tadders)



術 劒 銃 Bayonet exercise `



擊射窄狹 Target practise (Ministure cartridge firing)



練 敬 個 各 Individual drill



間 時 習 自 Free study



習練奏吹バッラ Bugle exercise



- I—Enfield infantiy rifle imported by end of Tokugawa Shogunate.
- 2—Chaussepot infantry rifle donated to Japan by Napoleon shortly before Imperial Restoration.
- 3—Sneider rifle used in Japan by time of Kyushu rebellion.
- 4-Nambu style old revolver.
- 5-Napoleon mountain gun, sole relic in Japan.
- 6-Bronze field gun cast by Shogunate.
- 7—Upper—Four pound field gun cast by Shogunate.

Lower-Napoleon four pound gun.























銃 關 機 輕 式 年 - 十 × x 1922 style machine gun.

MILITARY DOGS.
8-Trained for climbing up tree.
9-Trained for searching dead body. 11-Same.
10-Hurdle exercise. 12-Swimming exercise.









第式四型戦闘機 療 行 機 煙 幕 に於ける最も優秀のもの もの(此の鳩は現在我國 軍用鳩の信號を附けたる Ξ 33 式の 鳩出騎 含 動 箍

PIGEON-CARRIER CORPS

1-Preparing for Communication.

2-Busket for three pigeon-carriers.

3-Pigeon corps setting out.

4-Latest style pigeon house.

5-Military pigeon-carrier conveying message.

Most excellent in Japanese army.

6-Old style offensive gun.

7-Airplane smoke-screen.

8-Anti-poison mask and anti-bullet helmet.











(式新最)勢姿搬運の燈空照9 (式新最) 勢 姿 明 照 の 燈 空 照 fo







被



裝正(長曹務特)官 士 准 Full uniform of warrant officer.



裝正尉大兵步 Full uniform of Infantry Captain.



裝正佐大兵騎 Full uniform of Cavalry Colonel.



裝 正 將 大 軍 睦 Full uniform of General.



服被除車動自 Suit for motor car staff.



服 被 空 航 Flying suit.



服被業作用空航 Working suit for aviation staff.



兜 用 車 戰 Helmet for fighting purpose.



服 被 寒 防 Anti-cold suit.



(装武) 服 被 通 智 Ordinary suit (armed).



服 被 暑 以 Anti-heat suit.



(兵騎衞近) 服 被 用 奉 佚 Suit of Imperial Bodyguards following Emperor.



服 被 手 数 調 Suit for horse trainer.



服 被 部 樂 軍 Suit for music band.



股 被 業 Yorking suit,



眼 被 業 作 斯 瓦 Suit for gas work.



History of Military Uniforms in Japan Up to about 1887 from the beginning of Meiji era



西

南

戰

爭

Civile War in

1877.

助 城 本 熊 岡 上 。たつかな來出が事く抜かれ之も軍薩の石流り守く能でりあに裡の擊砲園重は將少谷臺鎭の時役の年十治明



札

「軍將谷 内国」。たし失懐てび浴を火砲時當哉いし惜に豪格の棟二右 中國
Upper—Old site of Kumamoto Castle where late General Tani Stubbornly held out against rebels
in civil war in 1877.



の 争 戦 南 SAIGO REBELLION IN KYUSHU





たえ消と露の山城、くし空圖雄、すらかべすもと何如奇數の運命、も雄英る足にるす拓開を胸心の古萬、し倒推を世一男智



景全趾營本大 Site of great headquarters in Hiroshima.





校粉軍海陸るけ於に營本大島廣 Naval and military staff officers at Hiroshima great headquaters



式 旋 凱 の 城 京

し決にるぐ撃た式の迎歡 軍旋凱にち直、しがる搖を地天は摩歡の民留居般一、員館使公、艦軍我の備奪城京、やるす達に城京報の捷快るけ於に山牙散成、頭劈の清征 は軍旋凱、丈四き高の門、げ揚てしと額扁を字三の門迎 歡はに方しせ面に城京、字三の門旋凱はに方しせ面に山牙でに毫距の使公鳥大り造を門終大一に郊南の城京。た 場式も下以用允李使勅の側國 韓、ヘ迎を之て以を激感るざらかべふ謂は民萬下以使公鳥大。たつ潜を門く輝に榮光のこてしと々粛に頭先を品利戦の鈴旗軍、砲大きし移 。最光るよ各に迎 散の殺一が殺精我の下以長謀參 岡長、長團旅鳥大は岡。たち充に撃の呼散は内場式が稿を労の上将征遠てき開を称、り居を牛。たし表を意祝てし列に

The landing of the 1st army Corps Chemulpo, Korea.



軍仁川港に上陸の光景



景光の登幕に倉里萬山龍鮮朝隊聯一廿第兵步團旅成混

。むしめ進に土韓を軍にち直、上要必の護保民智居後るたし照知文交と府政國清り依に約條準天めしせ韓歸を使公鳥大にち直は府政我やる起亂の軍事第二十二治明。 。りな將少昌義島大び及、景光の誉慕倉里萬、は圖、りあ憶のむ呑を土韓てしと勃鬱律軍、く置に倉里萬を部令司し陸上に土鮮々堂は圖賞或提る。事の善少鳥大 The Encampment of the 21st Reyiment, Infantry, of the Combined Brigate, to Nanrichhang, Yongcan, Korea



。し深感私だ轉、社の独發、景光の後要兵里橋船壌平 岡右 Right—Senkyori village, near Heijo after conflagration by war.



## 員職部監站兵軍一第るけ於に州義國鮮朝 闘下

ひ勢の竹破れ陥を壊平に巳日七十月九年七廿治明は軍一第我 。りせ達に州義くな離日五月十し進北で以を 鮮が軍將史外岡長謀参の時てしに部監站兵るげ於に州義は岡 兵し楊發にい大を武威の軍我も而れ重を辛苦の大多に站兵の地 。りな影撮の念紀部監るため収を功全に上站

Lower-ist Army camping at Wiju, Korea, Communication staff officers.



景光の部内量敵面南城平、の後落陷 Inside of enemy's fortress

## 軍將見立と戦激の臺丹牡

Major-General Tachimi, and attack on Botaudai Hill.

Battle of Botandai, Korea, has formed a brilliant record in fully demonstrating high and deliberate martial spirit of the Japanese army to the world at 1 arge.



平壌の戦に清軍が最後を中一の要と、持久力の强靭なる事を世界に向つて立能で、持兵は算を乱して潰走した。 長成を演じたる結果、敵将、左實貴以下多数の死傷者を出し、きしもの整壘も支持するに由なく、 兵職を演じたる結果、敵将、左實貴以下多数の死傷者を出し、きしもの整壘も支持するに由なく、 兵職を演じたる結果、敵将、左實貴以下多数の死傷者を出し、きしもの整壘も支持するに由なく、 兵職を演じたる結果、敵将、左賓貴以下多数の死傷者を出し、きしもの整壘も支持するに由なく、 長殿を演じたる結果、敵将、左賓貴以下多数の死傷者を出し、きしもの整壘も支持するに由なく、 長殿を演じたる結果、敵将、左賓貴以下多数の死傷者を出し、きしもの整壘も支持するに由なく、 長殿を演じたる結果、敵将、左賓貴以下多数の死傷者を出し、きしもの整壘も支持するに由なく、 大佐の本品の一戦は、蓋し、日本軍の戦闘精神の旺盛と、持久力の强靭なる事を世界に向つて立能で 14丹臺の一戦は、蓋し、日本軍の戦闘精神の旺盛と、持久力の强靭なる事を世界に向つて立能で 25日本の戦に清軍が最後を中一の要者として持み、死守激争したのは牡丹臺である。往時、文章の 25日本の戦に清軍が最後を中一の要者として持み、死守激争したのは牡丹臺である。往時、文章の 25日本の戦に清軍が最後とする。



Staff officers of 1st Army headquarters (in front of Nanko Shrine, Kobe.)

一軍司令部に於ける幹部諸員

第

山縣有朋 第一軍司令官 第一軍司令官

Field-Marshal Aritomo Yamagata, first commanderin-chief of first army in Japan-China war.

粒及利力大変の大変のなが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、</l

Arms, standards and provisions captured unopposed at Kowliencheng, Manchuria.

四内の背像は當時の佐藤聯隊長なり。 地球に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い が大に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い を杖に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い を杖に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い を杖に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い を杖に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い を杖に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い を杖に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い を杖に起ちて猛進したれば一軍為めに奮い

日

清

戰

爭

Japan-China War.

Colonel Sato, nick-named "Devil Colonel" in fight at siege of Newchwang castle.





く防戦最も努めたるを以て、志氣やゝ逡巡

我軍の牛莊城を圍むや敵兵道る人に途な

佐藤毘大佐牛莊城奮戦の場

推なりしば内外人の賞諧せる所なり。 の軍橋を急架して進軍に便せり其の工事の快の軍橋を急架して進軍に便せり其の工事の快

田舎士七年十月、第一軍は破竹の勢びを以て鴨線江を渡り、虎山を略し九連城を抜かんで鴨線江を渡り、虎山を略し九連城を抜かんで町の手、是に於て急遽架橋隊を編制し同月でからず、是に於て急遽架橋隊を編制し同月で より翌廿五日の午前四時までに義州

鴨線江軍橋架設、我が軍

架橋迅速の光景

Bridging work on Yalu river (October, 1894)

日



(飞於L內部令司軍二第城州金日六十月一年八廿治明) 下殿王親愛貞宮見伏(日番二り4 左屆 官令司以大仗火中 Part of officers at Chinchow (January 16, 1895)

閣 棟 の 門 北 城 州 金 岡下 cりな器武び及服軍の敵はのもるせ凱散に央中の國 (て於に上壁城 分十二時十前午日六月一十年七十二治明) Northern tower-gate of Chinchow castle (November 6, 1894)

Enemy's arms and uniforms seen scattered at centre.



隊兵砲一第隊中六第五第四第三第二第一第隊聯一第兵砲戰野 國下 地陣景光の撃砲城州金

Bombardment of Chinchow by 1st-6th Companies, 1st Field Artillery Regiment. (Lower)



(日八十月四年八十治明) 庫倉び及院病站兵屯樹柳 岡下 Commissariat hospital and warehouse at Liushutun Lower: (April 18, 1895)











日三十二月一十年七十二治明 臺砲山金黃口順旅 圖上 Huanchinshan battery, Port Arthur (November 23, 1894) 景光の部内臺砲二第山子椅口順旅 圖中上

<u>| 徑口五十二米環二十式克は砲備の門二中圖</u> | Midupper—Inside of 2nd Battery of Itzushan, Port Arthur. (日七月一十年七廿治明) 景全の臺砲西島尚和るけ於に後取略 圖左上 Full view of West Battery, Hoshang Island, when just captured (November 7, 1894.) (Left upper)

膏露の部令司團師一第るけ於に子堡家蕭於 圖左

日年 立長しは山雨で柔りに含令於城投衝は臥直上を足外れ而村隆子の十明つは大替地襲しか、假無部でえ宿き異房後人知の塵ばも落陋は後飛月治。營寺内師を総ら葺管きば師すす、臭のに逃ら踏埃室水での極勝は止け、外参に國凌かなくを樹、園是る入泉如し近ずむ地のりり一め家、今六七 に謀座長ぐに以に作下屋司ににてなきての、所伝内見、小で堡Camping of 1st Division headquarters at Housukiaputzu.

## 記款の閲載近附子嘴石 固右

除中五節隊職二第兵歩る心率の尉中森はるす在點に上丘 に下陸地陣兵歩が我は兵砲敵の地山面前てしに除小一の中 。りなのもるせ撃砲にん盛め賃がんせ護権を軍友る迫 Right-Engagement near Shihtsuitzu.

況狀のるす撃激に山角三近附子嘴石な兵敵 岡下 In circle-Attack on enemy at Sanchiaoshan, near Shihtsuitzu.



П三十二月一十年七廿治明 景光の宴紀勝戰校將軍海陸 3 け於に內構渠船口順旅 岡下に面海の方下其、りな臺砲諸等、山虎老び及、山鐵老は山遠の方左の架重起中岡 艇貫水は影船の中航進 Naval and military officers banqueting in Port Arthur dockyard compounds in celebration of victory (November 23, 1894.)—Lower:



日九十月一十年七廿治明 す屯駐に地高近附子城土兵衞前の側師一第 圖上 (照参事記 趾の戰苦の兵騎我近附子城土 Advanced guard of 1st Division occupying high position near Tuchengtzu (November 19, 1894.)



砲をのもるせ集屯に地陣の敵が除中砲山で於に近附屯家方部之西の順族 間上 量光のるす座 Mountain battery firing on massed enemy, near Fangchiatun, northwest of Port Arthur.





specting Chinchow castle,





校將獨目他其將中口山及フツホツルワユシ 粉少-セルデルワ群伯帥元 Field Marshal Count von Waldersee Schwaryhoff, Lieutenant-General Yamaguchi, and Officers of Germany and Japan.

僚 H Lt. General Baron Yamaguchi and his Staff.



狀協の堂食館使公本日京北 Dining-Room of Japanes Legation, Peking.



Japanese Officers besieged in Peking Legation.



北

清

Boxer Affair.

跡 燒 府 王 親 庸 京 北 Ruin of a Chinese Prince's Palace, near British Legation.



の登砲一第開海山



Gun of Fort I. of Shan-hai-kwan.



部 令 司 站 兵 本 日 州 通 Japanese Commissariat Department at Toung-cheon.



停 Station of Tien-tsin.

天



West Gate of Toung-cheou.

通



Щ South Gate of Shan-hai-kwan.



典祭の者死職るけ於に館事領本日津天 Memorial Meeting for the Dead in late War, at Japanese Consulate, Tien-tsin,



舎廠軍本日の島皇秦 Japanese Barrack at Tsin-wang-tao,



0 Scene of Tsin-wang-tao,

景



# FORMAL PROCESSION OF ENTRY INTO WALLED CITY OF MUKDEN

(Reproduced from the original owned by the Goneral Staff.)

The picture shows Field Marshal Oyama, commander-in-chief of the Japanese capadition, formally riding into the walled city of Mukden through jits south gate at 4 o'clock on the afternoon of March 15, 1905, followed by Colorad Rodonna, chief of his staff, and the other members of the staff and escorted by the troops of the 30th Regiment belonging to the last army corpo-The fourth rider, portly and in a black overcoat, is Field Marshal Oyama, who is tunned at 19 followed by Major General Iguchi. Back them Ceneral Kodama in a black overcoat is looking to his right, with Major General Tultudians riding behind. Major-General

of them Ceneral Kodama in a black overcoat is looking to his right, with Major (count) Pultuations riding behind. Matsukawa, in a weather-proof overcoat, is following Ceneral Kodama at his left back.

少萃也。 套を着けたるは松川 將の左背後に防寒外 **<u>计福島少</u>精、兒玉大** 見玉大將、其の背後 を注視しつゝあるは 方黒外套を着し右方 井口少寿、又共の後 山大路にして共後は せし)將軍は即ち大 大なる(異外套な者 先頭より四人目の肥

より天城せる光泉な **略楽天に到着し南門** として、同日午後四 第三十聯隊を彼仗兵 第二軍に関する步兵 格以下幕僚を聞へて 帥江總參謀長兒玉大 五日總司令官大山元 明治三十八年三月十

(參謀本部所護)

舉天入城式







一竹椰指總

名 姓

念紀別沒行

Farewell banquet for Commander-in-chief of Manchurian army and stafi,

大谷路軍中財

stafi.

日



(日三月十年七十三治明) 合集の官武等高部令司軍一第 圏上 Upper—High officers of Kuroki army gathering on October 3, 1904.





哨前我るけ於に(方東河里十道街天奉)近附屯隆興 圖上 (時十前午日一廿月十年七十三治明) Japanese outposts on Mukden highway on October 21 1902.

港渡の季行大るけ於に河無の子疝和 園左 Grand trunk wading river in Manchuria.



砲傷の敵るけ於に側北灣塔 圖上 Russians' mock guns in Manchuria.

暦宿の関師二第るけ於に關山連 岡右 はるす對相とて隔を河部令司團師は物建の棟五るす通に道本 。りな場事炊は幕天ふ治に流河、部信通 (時八前午日八十月七年七十三治明) Sendai Division's in Lienshanwang on Pechali Gulf. Buildings and tents belong to division headquarters.





地陣敵の地高方東甸除興るけ於に時當退敗軍器 圖上 (時三後午日十月三年八十三治明) A Russian Position on a hill east of Hsinlungtion at the time of the rout of the Russian army, 10th March. 1905. 石屯家唐の除中二第隊聯砲野衛近るせ領占を方南の山々秋 岡左 (日七十二月二年八十三治明)闘戦るす對に敵の山





(By courtesy of Prince Nashimoto's household.)

General Prince Nashimoto snapped in Manchuria



て於に含兵軍隊舊外城陽遼日九十二月九年七十三治明 賓貴の外内るせ特招の官令司軍二第 Upper—The Japanese and foreign gusts invited by an army commander, outside Liaoyang 29th Sept. 1904.

職砲るけ於に地高の方北屯家温隊中二第隊聯三十第兵砲戰野 寺利得隊中二第隊聯三十第兵砲日五十月六年七十三治明 況情るす撃砲し對に兵砲の敵るけ於に地高方西 Left—Cannonade of the second battery of the 30th Field Artillery Regiment from a hill north of Wenchiatun, 15th June, 1904.



年七十三治明職砲の除聯三第兵砲職野るけ於に橋石大 況情の日四十二月七 Upper—Cannonade of the 3rd Field Artillery Regiment at Tashhichiao, 24th, July, 1904.

(日六廿月七年七卅治明) 事工禦防るけ於に地高方西屯家徐 圖左 Leit—Defence-works on a hill north-west of Hsuchiatun. 20th, July, 1904, Commander of the 3rd Division.

Right-Rally of a part of an Infantry Regiment on a hill north of Kaiping. 9th July, 1904. 8.00 a.m.

備準の闘戦平蓋 闘下 置位の長團師六第るけ於に地陣兵砲の地高方西山凰鳳 Lower- reparations for battle at Kaiping. The Commander of the 5th Division in the artillery position upon a hill west of Fenghuang-shan.



事 工 の 隊 信 電 戦 野 團 師 六 第 岡下 す載塔を料材の用設架隊信電は車荷 Lower—The Field Tetegraph Corps of the Sixth Division at work. The carts carry material for Tetegraph constrution.







隊聯四第兵砲歩徒るけ於に端北のンヤジンアンカド 圖下 (日一十三月八年七 r 三治明) 圓戦の除大二第 Lower—Connonade of the 4th Foot Artillery Regiment from the northern edge of Dounanjuan, August, 1904.





雰埋の兵露死戦で於に地高方南河沙 図ド The Russian dead being carefully buried by Japanese soldiers on a hill south of the Shaho.

橋架の橋工熊るけ於に河州蓋 闘下 Lower-Building a bridge over the Kaichow River.



The bridge was build at Sankuanting.

憩休るけ於に地高方西堡山首隊部一の隊聯六第兵步 岡左 (日二月九年七十三治明) Left—A part of the 6th infantry Regiment resting on a hill of Shoushanpao, and September, 1904.

附道鐵端東(方西の陽遼)イズユシンアウシャプンワ **岡下** (部一の除聯八第兵歩) 闘戰るけ於に近 Lower—Engagement near the railway on the eastern edge of Wandzuya-Shuanshuluy.

候斥士下るけ於に站山鞍中畑梁高北東堡旗風 闘下最 Lowest—Japanese non-commissioned officers scouting in a millet field north-east of Fengch'ipao (North of Anshantien).



撃砲近附陽遼の砲農加利戦るけ於に脚地高北東堡山首 圖下



## 候斥校將るけ於に(方西の站山鞍)地高方北臺馬蘇 圖下 (時二後午日七十二月八年七十三治明)

Iapanece officers scouting on a hill north of Sumat'-ai (South-west of Anshatian) Time: 27th August. 1904, 2.00 p. m.



**隊聯五十四**第兵步るけ於に子臺三家宋 
閩上 (日八十二月七年七十三治明)

Upper—A detachment of the 45th Infantry Regiment at Sungchiasant 'aitzu. Time: 28th, August, 1914, 0.006 p. m.

撃砲の陽途り4 近附庄里八西の隊砲臼利戦 岡左 (日二月九年七十三治明) Left—Bombardment of Liaoyang with captured mortar guns.

堡掩るせ用應を路線道鐵て於に方東イズヤヅウケ 圖下 Lower—Trenches dug along the railway north-east of Gudzuyazui.



籍修の橋道鐵るけ於に近附陽遼 岡下 A railway bridge being repaired near Liaoyang.





Left—A position south-east of E. th'aitzu of the 6th. Battery of the 13st Field Artillery Regiment. Time: 12th October. 1804, 8,30 a.m.





。官令司軍二第317於に山寰紅 區左 Left-The headquarters of the Second army at Hungpao-shan.

。部令司軍某るけたに山東社 国下 十道街天奉)。置位の 時一十前午 日三十月十年七十三治明 右其、官令司奥はるたき着に子椅方左てしに(方北東の河里

Army headquarters at Hung-pao-shan. Time: 13th October 1904. 11, a.m. (North-east of Shihliho on the Mukden Road. On the chair to the left sits. General Baron Oku, the Commander, to the right of whom sits H.I.H. Prince Nashimoto, full face, holding his sword.

里十道街天奉)(況狀の分十二時四後午日四十月十年七十三治明)

(方北東の河



。部帳咽の堡面角の敵るけ於に方北西 イズンワイユシ 闘上 The gorge of a Russian redoubt north-west of Shuywanzny.

。僚幕び及長團師三第るけ於に地高の方北臺後 闘左 。(方南の堡河沙道街天奉)(時一後午日六十月十年七十三治明) The commander of the Third Division and siy Staff on a hill north of Houtai. Time: 16th October, 1904, 1.5 p.m. (South of Shahozu on the Mukden Road.)

。。
。
。
で渡渡るけ於に近附堡綾紅 設架話電 圖右
。
。(方南四場車停河沙) (日九十月十年七十三治明)
A telegraph construction corps fording near Hunglingpu.
Time: 19th October, 1904. (South-west of Shaho station.)
。橋架るけ於に近附堡綾紅の除中一常除大四第兵工 圖下
(方南西場車停河沙)。 況狀の分十五時一後午日九十月十年七十三治明
A bridge being built near Hunglingpu by the First Company
of the Fourth Engineers Battalion. Time: 19th October, 1904,
1.50 p.m. (South-west of Shaho Station.)





。鬪戰の哨前兵騎我るけ於に近附子臺北 圖上 (日六十月一年八十三治明) Japaness vedettes fighting near Paitaitzu. Time: 16th January, 1905.



o哨望展るけ於に端東庄富家 圖上 An Observation-Post on the castern edge of Fuchiachuang.

c哨鬼展我の臺山金 中の圓圖上 A Japanese Observation Post on Kinsnant'ai.

(方南の堡山首)。憩休の後領占地高方南河沙隊聯六第兵步 闘右 (日 八 十 二 月 八 年 七 十 三 治 明) The Sixth Infantry Regiment resting after the capture of a hill south of the Shaho. (South of Shoushanpao) Time: 28th August, 1904, 2.30 p.m.



箭火利戦 岡上 (品利戦るけ於に闘戦の山南) A captured rocket. A trophy from the Battle of Nanshan.

勝大山大 岡上 娄 勇 の 中 陣 General Oyama in the field.





。景 光 の 造 製 炭 木 Preparations for wintering engaged in charcoal-burning.

。 開戦の隊聯三十三兵步るけ於に地畑方北江漢長 岡左 (況駅の分十二時四後午日二月三年八十三治明) Fight of the Thirty-third Infantry Regiment in a field north of Changtian. Time: 2nd March, 1905, 4.20 p.m.





特大木乃の中陣 岡左 (のもれら贈に下殿シトンアルーカ族皇戦觀御逸獨) Right—General Count Nogi. This photo given by him to Prince Carl Anton of Germany, war attache.

by him to Prince Carl Anton of Germany, war attache.

晴前我るけ於に脚地高方西の道盤 岡下

哨前我るけ於に脚地高方西の道盤 闘下 (分十三時一十前午日五十二月七年七十三治明) Lower—Japanese Outposts at the foot of a hill west of P'antao. 25th July, 1904, 11.30 a.m. (South Muchengjih on the Port Arthur Road.)

(で於に庭前の部令司軍房樹柳) 殿首の軍園攻 **國上** (日九月十年七十三治明) Uprer—The Brain of the Investing Army. (In front of the Army Headquarters at Linshufan**g on** the 9th October, 1904.)



部一の線哨步るけ於に部帳咽臺砲東山龍盤 **圖上** (況駅の分十三時二後午日四十月十年七十三治明)

閲職るけ於に地高方北西溝谷西の除大一第除聯九十第兵歩 岡下 (況駅の分十時七後午日六十二月七年七十三治明)





僚森の及長團師一十第屋土 岡上 て於に麓東の山孤大日十月九年七十三治明 Upper—Lieutenant-General Tsichiya, commander of the 11th Division and his Staff. Taken at the eastern of Takushan, 10th September, 1904.



Lieutenant General Matsumura, commander of the First Division, and his Staff in front of an encampment half-way of Takasaki Hill. 右國 高崎山半腹幕督前 右國 高崎山半腹幕督前に於ける松村第一師園長及 で司令部員。 (明治三十七 年九月二十四日)



- 施賞の業作纂對ふ向に臺砲山冠雞東 岡上 (日四十月九年七十三治明) Sapping being carried on againt the East Kikwan Hill Forts No. 1. Time: 14th September, 1904.





使問慰御の視臨院病立定頭龍東 圖下 景光の視臨官武宮東頭尾、官武從侍本宮賃七月九年七十三治明 Imperial Messengers Inspecting the Permanent Hospital at Tunglungt'ow Date: 7th September, 1904. The hospital is being inspected by the Imperial Messengers Colonel Miyamoto, aide-de-camp to His Majesty and Lieut. Col nel Ogashira, aide-de-camp to HIH the Crown Prince.





。填裝の砲彈榴珊八十二るけ於に地凹西南甸家王 **圖上** 見に方上てしに況狀の分五十四時 + 前午日一月十年七十三治明 。りな臺砲農加半珊十,まるゆ

## 僚幕び及長國師九第島大 岡右

(て於に脚地高方北屯家姜日五十月十年七十三治明)

Lieutenant-General Oshima, commander of the Ninth Division, and his staff. At the foot of the hill north of Chiangchiatun, on the 15th October, 1904.

●景光の裂爆彈敵で於に方後の地陣兵砲我方北屯家鞠 圖下 (分五廿時二十前午日七十月十年七十三治明)

Explosion of a Russian shell behind a Japanese Artillery portion north of Chuchiatun. Time: 7th October, 1904, 10.25 a.m.



。楯防及地陣歩兵の中壕對ふ向に臺砲北山冠雞東 岡下 使際の撃突、てしに楯防射伏び及帶携はるあし積堆に上梁路 いなのもろす用







れら作、てに的目の用代に彈擲きべず投くし接近に敵

。寸達に来百三く能てに砲製木るた A Grenade Cannon mounted on the west fort of P'anlung Hill. It is a wooden made to take the place of grenades. Its range is 300 metres



west of Panhung Hill.

。りせ用製儘其なのもの用所兵器





Explosion of a Caponiere of the north fort of East Kikwan Hill. Time: 26th November, 1904, I. p. m.

下岡 東難延山 ド岡 東難延山



僚幕其及官長令司隊艦合聯官令司軍三第 園左 (合會の日十二月二十年七十三治明) The commander of the 3rd Army. The commander-in-chief of the combined squardron, and their staffs. Date: 20th December, 1904.

二十第兵步の向に豫頼の腹山臺砲山冠雞東 岡下 日六十二月一十年七十三治明)。貫突の部一除聯 (分二十時一後午) Charge of a part of the Twelfth Infantry Regiment upon shelter-trenches half-way up the forts on East Kikwan Hill. Time: 26th November, 1904, 1.12 p. m.



。鬪職の部一の隊聯三第兵步るけ於に方南甸家王 岡下 て向に臺砲山冠東てしに地高米九十四百は頂の方上 。りな景光るあつつし撃砲 (時・十前午日十月一十年七十三治明)



(口一十月二十年七十三治明) む望を上頂りよ腹平の北西地高米三百二 岡下 The view of the summit of the 203-metre Hill from a point halfway up the south-western slope of the Hill. 11th December, 1904.







域 入 の 除 慈 各 第 三 第 國 右 。畳光の域入盤裏び及長園館一第松村日三十月一年八十三治明 Entry into Port Arthur of various corps of the Third Army, 13th January, 1905.

祭 甲 の 軍 三 第 る け 於 に 方 北 東 營 師 水 岡 下 。景光の濃朗文祭官令司木乃行施目四十月一年八十三治明 Funeral service of the Third Army at a place northeast of Shuishihying, 14th January, 1905, Central Nogi is reading a funeral oration.



僚幕及官令司兩我彼るけ於に庭中所見會營師水 圖下



内室 5 左りよ 日入の警覧岸外而正臺砲北山冠雞東 日四十二月二十年七十三治明 。む望を 岡下





in the Tairen (Dalny) Depot Hospital. The Officer's 大連兵站病院第一將校室。 first sick room







accommodated into Depot Hospital 左圖 大連兵站病院に傷病兵の收容。 the Dalny

Tairen Collection of provisions in front of temporary store-houses at (Dalny)

of the T Hospital. 右圖 大連 兵站病院第二分院 第十四 號室。 Room no. 14 of the second branch Tairen (Dalny) Depot





版 私 及 官 令 司 軍 四 第 圖 上 Upper—Commander of the 4th Army and his staff. 2nd November, 1904.

騰 首 の 軍 四 第 左 圖 上 長副謀参花立は方右 長謀参原上は方左 官令司津野は央中 rain of the Fourth Arm

The Brain of the Fourth Army, in the middle is Count Nodzu, Commander of the Fourth Army; on the left is Major-General Uehara, Chief of Staff of the Fourth Army; and on the right is Lieut-Colonel Tachibana its Vice cheif of Staff. (Left upper)

以 其 集作 g sion paitz

跡 戦 の 山 石 塊 三 圖 左 Lelt—After the Battle on Sank' naishih Hill. 業作るけ於に近附子臺双姚の除信電戦野園師十第 圖下 (日十二月二年八十三治明)

The Field Telegraph Corps of the Tenth Division at work in the neighbourhood of Yaoshuang-paitzu. Time; 20th February, 1905. (Lower)



部一の線戒等の陰聯九十三第兵歩るけ於に近附山平 **岡下** (日 三 十 月 二 十 年 七 十 三 治 明) Lower—Part of the line of security of the Thirty-ninth Infantry Regiment near Pings' n. 13th December, 1904.



道三前の除中六節除聯四十三第兵步備後 圖上 (日五月三年八十三治明) 關戰るけ於二子崗 Fight at Chien-Santaokangizu of the Sixth company of the Thirty-fourth Infantry Regiment of the second reserve. 5th March, 1905. (Upper)



地陣敵堡勝長りよ地陣我の方南子堡家唐 (日三月二年八十三治明) 撃砲の Cannonading of the Russian position at Changshengpu from the Japanese position south of Tangchiaputzu. Time: 3rd March, 1905. (Upper)



品利戦軍四第るけ於に戦會近附天泰 岡上 Upper—Trophies taken by the Fourth Analy in the battle near Mukden.





(備準の付据砲城攻) 搬運の砲巨 圖下

Cannonading of Namako and Wanpao Hill from a Japanese position north of Sheshantzu. Transporting a great gun for its purpose. 28th Feb, 1905.





(日八月三年八十三治明) 撃攻屯匠柳の除中三第除聯十四第兵步 岡上 Upper—Attack on Linchiangtun by the Third Company of the Fortieth Infantry Regiment. 7th March, 1905, 2.35 p. m. (日八月四年八十三治明)員屬及長除支山秋るセ北停に近附樹鶯鶯 岡左 Lower—Part of the line of security of the Thirty-ninth Tzulushu 8th Ap;il, 1905 11.50 a. m.

関戦の部・除兵騎立獨岳山るけ於に地高方東衛喜歡 圖下 Lower—A detachment of the Mitake independent cavalry corps fighting on a hill east of Huanshiling. 17th April, 1905 11. a.m



品利戦軍四第 るけ於に 戦 開近 附天奉 岡上 警隊聯九十三第兵歩るけ於に近附山平 岡右 部一の線戒

砲開機井今る據に端北東子崗道三後 **岡下 岡戦の**隊

Upper—Trophies taken by the 4th Army in the battle near Mukden. Right—Part of the line of security of the 39th Infantry Regiment near

of the 39th Infantry Regiment near Pingshan. 1904. Lower—The Imai Machine-Gun corps fighting on the north-western edge of Ku-Santaokangtzu March, 1905.





品利戦軍四第るけ於に會職近附天泰 岡上 Upper—Trophies taken by the Fourth Army in the battle near Mukden. 税集の資物部站兵山高 岡下 Lower—Collection of materials at a Communication depot at Kaoshan. Time: 5th March, 1905, 4.10 p. m.





H



蔡視況職官令司軍の上地高の突来千三約方北塔龍山 圖下 The Commander of the Army watching a battle from a hill about 3,600 metres north of Sanlungyu. Date; 7th March, 1905. (Upper)

## 同一員部令司軍軍江綠鴨るけ於に順撫 圖左

The Staff of the Oryokko Army Headquart rs at Fushun.

# 景光の達傳旨聖官武從侍藤伊 圖下

(日四廿月八年八十三治明)

Delivery of the Imperial Message by Lieutenant-Colonel Ito. Date; 24th August, 1905.







日一十月三年八十三治明 城順撫の時當領占 岡上 Fushun—Cheng at the time of its Capture. Date; 11th March, 1905. (Upper)

景全場祭魂招者死病戦軍江鉄鴨るけ於に陵永 圖左 Left—A General View of the Funeral service ground. 景光の中渉渡河準間什若、落像二 圖下

Fording of the Hun River between Erhhuolao and Ts'angshih. (Lower)



Cannonading the Russians in the direction of Chinpingt'ai from a point about 3,000 Metres north of Sanlungyu, Date 5th March, 1905. (Lower)



地陣我るけ於に地高方北東什若 圖上 A Japanese position on a hill north-east of Ts'angshih,

### 僚幕及長團帥三十第立獨 圖右

Right-A Division Commander and his staff.

所號信上陸軍海泊碇及部令司團旅るけ於に地陸上近附ヤレメ 岡下 (混狀の時六後午日七月七年八十三治明)

Lower-The Brigade Headquarters, and the Naval Land-Communication Department at the landing-place near Mereya. Time; 7th July, 1905, 6, p.m.



李行小るせ進行を上路道の落村カウヨイツミ 圖下 Lower—A baggage train advancing on the road through the village of Mitriyofka. In the thick wood on either side grow poplars, larches, pines, birches, and hibiscuses.



Lower-The Fourtyminth and Fiftieth Infantry Regiments landing near Mereya. Time; 7th July, 1905, 2,50 p.m.





合會の員委権全兩るけ於にサダムハ 圖右 Right-The Meeting of the Representatives at the Luikoff Church Date: 3rd July, 1905.







黑野山大奥乃兒川(向つ(右本)) 木津縣山 木玉村より 大元元元大大大大





ウム司山大の中窓視中陣岡昌 岡上



上途る到に場見會の將少島福員委定協約條戰休 圖上



兵 閲 御 る け 於 に 式 兵 觀 旋 凱 March-past in triumphant military review.



るは賜を勅韶に帥元山大官令司軍州滿元るけ於に式兵觀旋凱 Emperor granting well-done to Field-Marshal Prince Oyama, c mmander-in-chief of Manchurian expedition



式列分兵砲野るけ於に式兵觀旋凱 Field artillery in march-past in triumphant military review.



式列分の隊職表代各るけ於に式兵舰旋凱 March-past of representative bodies in triumphant military review.



景光の着橋新の部令司總軍洲滿 圖上 Upper. The arrival of Marshal Oyama and his staff at Shinbashi.



旋 凱 の 部 合 司 軍 一 第 岡 上 Upper—The Headquarters of the 1st Army arrived at Tokyo.



軍將木乃の中行一は内岡 景光の迎歡隊部旋凱の市京東 Welcome for the victorious army at Tokyo (General Nogi and his party; in circle.)





部一の品利職たれらせ列陳に内の丸前城宮 砲農加珊四廿 左 砲 野 右 SPOILS. Left: 24 C.M. Cannon Guns. Right: Field Guns.



ぐ過を渡平李行大軍我 岡下 **我ずらか少てに雨暴の日連柄折やるす陸上に口龍端南の省東山が軍圏攻島青** 。りためしらな難困を進前が Lower—Our heavy baggage evacuating Pingtu. Lower-Our men landing at Laos'

18th Division and staff. Left—Commander

黑澤步兵少佐

原日砲兵中佐 納神 尾 中 將 職村砲兵大佐 將 上 中 將 

務務砲兵少佐 福井少兵大尉 本地兵大尉 大大尉 本地兵大尉 大大尉 大大尉 大大尉 大大尉 大大尉 河野騎兵中尉 高島步兵少佐 本步兵 少佐 高島步兵少佐 大村工兵少佐

環 運 砲 亘 の 軍 園 攻 島 青 岡下 Lower-Conveyance of huge guns by Tsingtao expeditionary force.

す陸上に建山努軍我 圖上の將中藤加は船送運のく多るせ送輸か兵陸等是り上に途の征出機陸は軍闘攻馬青我。りたし陸上に海山勞でし後前相旬下川九に下の護擁除艦二第るゆ卒難 困 の 業 作 輸 運 我 る け 於 に 中 水 洗 圖下水濁は土兵我るな政勇も而。ためし苦ずらか少を陸上の軍我は水洪の月九年三正大。たしふ完くよを業作輸運、つい職と難困してまく飽を上路の街市日龍るす没を膝上のWer—Our men engaging in conveyance in tace of floods.



珊八十二るけ於に溝清水 岡内圓 付据の砲

In circle-Installation of 28 c. m. at Shuichingkou.

軍園攻るすとんせ揚飛に將 岡下 球氣留繋の Lower-Captive balloon ascending.



班車動自砲城攻るけ於に地戰 圖上 Siege-gun carrying automobile corps at front.





長隊各兵砲重及官令司兵砲城攻 圖上
Upper-Siege artillery commanders and heavy artillery commanders.



(て於に村張) 官令司尾神と官武國外戰觀 圖上 佐中國露 將少梨山 軍將尾神 佐大國米 佐中國英リよ列前 Upper—General Kamio and foreign war attaches.

機行飛我るけ於に場陸着隊空航埠塔狗 闘左 Left-Japanese airplanes in Kouta aedrome landing



建下令命るけ於に 國師八十第立獨 圖石 (で於に村豪時二度午日六廿月十)

Right—Conveyance of instructions to independent Kurume division.

進前の除大一第兵砲重城攻立獨 圖下 (過過路坂地高方西後山浮日三十二月十)



station.

式 與 授 帶 繃 賜 下 御 圖上 長團帥尾神は方左 (て於に村張日九十二月十年三正大) Upper—Bandages donated by Emperor ceremoniously delivered.



院病戰野二事るけ於に庄埠王下 圖上 Upper—Second field hospital at Hsiawangpuchwang.

獨 戰

五第兵步の後領占臺砲収スチルイ 岡下 (前午日七月一十) 豫聯六十 Lower -Infantry regiment posted in front of Iltis east fortress after its occupation.



がイルチス砲臺に命中して火災を起せる光景なり。 惣眞は我野砲陣地にして前方天に冲する二條の黒煙は我互怠失へり。 

部合司軍國攻我るすとむれらせ議に將戰策 圖上 Upper-Japanese army headquarters about to discuss campaign plan

右圖 神尾將軍のピスマーク砲臺巡視 mark fortress.



景光の後爆自臺砲南山クーマスピ 圖下

Lower-Bismark hill south fortress blown up by Germans.

なの自は備於砲マはむ兌處我破をて前は り慘爆砲砲け豪」ピ、れ獲軍壊自器に降獨 。狀後塔並るにクス國しなのしら材於伏軍



涉波河村張の列縦重幅 圖上 Upper-Commissariat column wading Changtsun River.





撃攻總の砲巨我す感震を地天摩砲 圖上 Upper-With big guns Japanese army launching gereral attack.

(麓山臺砲スチルイ) 砲 擬の 軍獨 圖下 Lower-German mock guns at foot of Iltis fortress.



### む望を街市島青りよ山「カーマスピ」 圖下 Lower—The view of city Tsingtau from the Mount Bismark.



。行一の佐少兵砲西官武從侍るけ於に地高三七二山戸 岡上 粉少井松 粉少内堀右のそ 官武從侍はるて立に央中 Upper—A. D. C. to Emperor Inspecting front.







兵工るけ於に隊地突来千方西山大 <u>岡左</u> 警察の隊大八十第

Left-Kurume engineering battalion encamping in chasm west of Oyama.

臺砲島圏るせ爆自 圖下 Lower—Tuantao fortress blown up by Germans.

部蔽掩息棲蟲堡央中 關下最 Lowest—A site for resting in Central Fort

臺砲時臨の敵るけ於に面方西窪家仲 圖上 Ulper—Temporary German fortress west of Chungchiawa,







### 下以官令司尾神るけ於に前營兵「ケトルモ」 **岡下** 官 武 國 英 に 並 僚 慕

Lower-General Kamio and his staff as well as British officers in front of Multke fortress.



H

爛

戒

爭

Japan-German War

Upper—Ceremonial conveyance of Imperial greetings to officers and men upon their triumphal entry into Tsingtau in October 16, 1914.



各代表部隊二萬五千の 豼貅は此日早瞻宿營地 を殺して「モルトケ」 して政體前廣場に向つて行進す。 して政體前廣場に向つて行進す。 左顱は 騎兵第二十二職隊が堂々、 プリンス、ハイリッヒ、ホテル前を が当る光景。 下脳は 歩兵 第廿四旅團入城部隊 の壯觀。 青島攻圍軍の入城 し、子辛萬苦を經て遂に青島を陷落 し、子辛萬苦を經て遂に青島を陷落 山東上陸以來三ヶ月、山野に曝露

を舉行せり。

月十六日を以て莊嚴なる入城式

(て於に場馬競島青日六十月一十) 祭魂招 岡下 官令司尾神,tるせ讀別を祠祭 Lower—Memorial service for the dead in





(て於に関公谷比川京東) 會賀祝落陷島青 岡上 (日一十月一十年三正大) 會賀祝催主市京東 8 け於に園公谷比日





上圖 左圖 青島駿に於ける名幽獲品 Upper and leit—Booties in Tsingtau war, From upper—Captured field guns, mountain guns



Lower-Lt.-General Oi, saluting, in front of Headquarters, to the left General Knight of British army, next, the Commander



司 軍 谷 Upper-General Otani, in command of expedition, and his staff.

令司軍遺派谷大日七十月八年七正大 式陸上の軍陸我 岡左 々堂風威し陸上りよ頭埠「ルラミドア」は軍我の行一官 **す進行を前部令司軍「タチ」へ臺を伍隊てしと** Left-Japanese expedition ceremoniously landing at

3 Lower-General view of Vladivostock.

會兵軍本日るけ於に川番ニオジラウ 岡下 Lower-Japanese army barracks along No 2 river in Vladivostock.



哈府驛に於ける吉野裝甲車 ht— Yoshino Style ar-ured train in Habarovsk



闘戦で以を砲俑の艦砲 岡上 「ルチメス」艦砲しせ加参に鬪戰の路水ヤーヲトフは圖 隊小村中隊中六第しぜ任に闘戦で以を砲備の Upper-Fighting with gunboat ordinance.



Left-Spoils obtained by Fukamizu たる我深水支隊と戦利品

本圏 大正九年五月下旬「フトラーヤ」水路に戦闘中の我機關銃隊 Right—Japanese machine gun corps fighting in Straya water way, end of May, 1920.





式兵觀め始軍陸るけ於に頭原木々代る飾を春新の和昭 A military review at Yoyogi parade ground, Tokyo, in the Showa era.



任 親 月 昭



田 中 國 宣 General Kunishige Tanaka.



台 Hanzo III Kanaya



白 (圖上) 碑忠表山玉 Upper-Monument for the dead in Hakugyoku



碑念紀城入順旅(上) Monument in memory of Japauese army's entry into Port Arthur.





場を作う目露戦代に大きない。 この内理、 を作う目露戦である。 を作う目露戦である。 を作う目露戦である。 を作う目露戦である。 を作う目露戦である。 を作る。 をでいました。 をでいまた。 をでい。 をでいました。 をでい。 をでいました。 をでいました。 をでいまた。 をでいまた。 をでいまた。 をでい。 をでい。 をでいまた。 をでいまた。 をでい。 をでいました。 をでい。 をでいまた。 をでいまた。 をでい。 をでい。 をでいまた。 をでい。 東聯冠山紀念碑(上) 爾靈山紀念碑(左)

Monument in Higashi-Keikan hill in Port Arthur. Left, Monument in 203 Meter Hill in Port Arshur.

汝等は朕を頭首と仰ぎてそ其貌は特に深からべき朕か鹹家を保護して上天の惠に應し祖宗の恩に報いまゐらする事 の理を辨へ大義の重きを知れるか故にこそあれされば此時に於て兵制を更め我圖の光を聞さんと思ひ此十五年か程 ければ兵農おのつから二つに分れ古の徼兵はいつとなく壯兵の姿に變り遂に武士となり兵馬の權は一向に其武士と に随ひて兵制の沿革も亦屢なりき古は天皇躬つから軍隊を率る給ふ御制にて時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこ 我國の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある昔神武天皇躬つから大作物部の兵ともを率る中國のまつろはねもの に陸海軍の制をは今の様に建定めぬ夫兵馬の大權は朕か統ふる所なれば其司々をこそ臣下には任すなれ其大綱は滕 思臣良弼ありて朕を補翼せる功績なり歴世祖宗の事責生を憐み給ひし御遺澤なりといへども併我臣民の其心に願遊 **言次第なりき降りて弘化喜永の頃より徳川の幕府共政衰へ刺外國の事とも起りて共像をも受けぬへき勢に迫りけれ** りて斯なれるは人力もて挽向すべきにあらずとはいひながら且は我顚情に戻り且は我諷宗の御制に背き奉り淺間し で存して再中世以降の如き失體なからんことを塗むなり朕は汝等軍人の大元帥なちそされは朕は汝等を股肱と頼み 親之を売り背て臣下に委めへきものにあらす子々孫々に蚤るまで篤く斯旨を傳へ天子は文武の大權を掌握するの義 v得るも得さるも汝等軍人か其職を盡すと盡さゝるとに由るそかし我園の**稜威振はさることあらは汝等能く**肸と其 ☆征夷大將軍共政権を返上し大名小名共版籍を奉還し年を經すして海内一統の世となり古の制度に復しぬ是文武の •の棟梁たる者に歸し世の亂と共に政治の大權も亦其手に落ち見七百年の間武家の政治とはなりぬ世の樣の移り搝 護に鑑さは我國の者生は永く太平の騙を受け我國の嚴烈は大に世界の光華ともなりねへし朕斯も深く汝等軍人に |を共にせよ我武維揚りて其榮を贈さは朕汝等と其譽を偕にすべし汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を國家の |もを討ち平け給る高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經ぬ此閒世の樣の移り換る 脈か皇祖仁孝天皇皇考孝明天皇いたく宸禮を惱し給ひしこそ忝くも亦惶けれ然るに朕幼くして天津日嗣を受けし ありつれと大凡兵植を臣下に委ね給ふことはなかりき中世に至りて文武の制度皆唐圓鳳に傚はせ給ひ六衛府を

は此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす軍人にして報酬の心堅固ならさるは何如程技器に熱し學術 政治に拘ちす只々一途に己か本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも軽しと覺悟せよ其操を破りて かるへし抑國家を保護し圓櫃を維持するは兵力にあれは兵力の消長は是圓蓮の慶寰なることを辨へ世論に感はす に長するも猶偶人にひとしかるへし其除伍も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍職は事に臨みて烏合の衆に同 軍人は忠節を盡すを本分とすへし凡生を我國に赢くるもの誰かは嗣に報ゆるの心なかるべき況して軍人たらん者

軍人は武勇を倚ふへし夫武勇は我闘にては古よりいとも貴へる所なれは我闘の臣民たらんもの武勇なくては叶ふ を主とする時は格別なれとも其外は務めて悪に取扱ひ慈愛を専一と心掛け上下一致して王事に勤勞せよ若軍人た しては總へて敬聴を書すへし又上級のものは下級のものに向ひ馴も軽侮驕傲の振舞あるへからす公務の爲に威嚴 軍人は禮儀を正しくすへし凡軍人には上元帥より下一卒に至るまで共間に官職の階級ありて統屬するのみならす 家の爲にもゆるし難き罪人なるへし るものにして禮儀を案り上を敬はす下を惠ますして一致の和諧を失ひたらんには啻に軍隊の霊器たるのみかは國 實は直に股か命を承ろ義なりと心得よ己か隷屬する所にあらすとも上級のものは勿論停年の己より舊きものに對 同列同級とても停年に新舊あれは新任のものは舊任のものに服從すへきものそ下級のものは上官の命を承ること

軍人は信義を重んすへし凡信義を守ること常の道にはあれとわきて軍人は信義なくては一日も験伍の中に交りて 其の事の成し得へきか得へからさるかを春に思考すへし鵬氣なる事を恨初に詫ひてよしなき闘係を結び後に至り あらんこと難かるへし信とは己か言を践行ひ養とは己か分を癒すをいふなりされば信義を癒さむと思はゝ始より はわれされは武勇を尙ふものは常々人に接るには溫和を第一としा人の愛敬を得むと心搏けよ由なき勇を好みて 贈力を練り思慮を埋して事を喋るへし小畝たりとも傷らす大敵たりとも懼れす己か武職を盡さむこそ賊の大勇に りて同しからす血氣にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し軍人たらんものは常に能く義理を辨へ能く て信義を立てんとすれは進退谷りて身の措き所に苦むことあり悔ゆとも共詮なし始に能々事の順逆を舞へ理罪を 猛威を振ひたらは果は世人も忌嫌ひて豺狼などの如く思ひなむ心すへきことにこそ

まし況して軍人は戦に臨み敵に営るの職なれば片時も武勇を忘れてよかるへきかさあれ武勇には大勇あり小勇あ

軍人は質素を旨とすへし凡質素を旨とせされは文脳に流れ懸律に歯り職者率脈の風を好み途には食汚に陥りて其 訓ふるそかし汝等軍人ゆめ此訓诫を等閑にな思ひそ 志も無下に賤くなり節操も武勇も共甲華なく世人に爪はしきせらるゝ迄に至りぬへし其身生涯の不幸なりといふ 身を減し屍の上の汚名を後世まて遺せること共例静からねものを深く答めてやはあるへき を懼れて義に莬臘機例を施行し略此事を誠め置きつれと猶も其悪習の出んことを憂ひて心安からねは故に又之を も中々愚なり此風一たひ軍人の間に起りては彼の傳染病の如く難延し士風も領に衰へぬへきこと明なり朕深く之

信義を立てんとて大綱の順逆を誤り或は公道の理非に賠述ひて私情の信義を守りあたら英雄豪傑ともか禍に遇ひ 参へ其言は所設踐むへからすと知り其靈はとても守るへからすと悟りなは連に止るこそよけれ古より或は小節の

弊軍人能く験が訓に強ひて此道を守り行ひ國に報ゆるの務を盡さは日本國の蒼生率りて之を党ひなん朕一人の懌の 立つへき心たに誠あれは何事も成るものそかし況してや此五ヶ條は天地の公道人倫の常經なり行ひ易く守り易し汝 精神にして一の誠心は又五々條の精神なり心臓ならされは如何なる適言も善行も皆うはへの装飾にて何の用にかは 石の五ヶ條は軍人たらんもの暫も忽にすへからすさて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ抑此五ヶ條は我軍人の

國軍政の

武の大権を事實上朝廷より奪ひ奉りて以後、 あつた。然るに賴朝が征夷大將軍となつて文 明治元年迄は實に六百七十五年の久しきに互 賴朝が鎌倉に府を開いた建久三年の歳から、 の手に委ねらる」の餘儀なきに至つた。即ち 七百年に近く兵馬の權は武家の棟梁たる將軍 に屬し、軍制の骨髓動かすべからざるものが 帝國軍政の大本は、上古より 天皇の大権

さず國本の第一義として、兵馬統帥の大權の ある」(参照)と韶はせられたるは、取りも直 れたる聖旨に外ならぬものと拜せらる。 断じて他に移動すべからざる事を明かにせら 我國の軍隊は世々天皇の統率し賜ふ所にぞ 明治十五年、軍人に賜りたる勅諭の劈頭

前の軍制沿革を概瞥しよう。 であつた。由て、この二系統に基き、明治以 政を覽はせられたる幕政以前は、國體に淵源 事を得るのであつて換言すれば、天皇親ら軍 である。乍併飜て、之を軍政沿革の上より觀 の軍制の淵源を割期したものであり、臣下に するに至つた幕府以後は國體に扞格する邪路 る時は、幕府以前と幕府以後とに二大別する して統帥権を壟斷するの悪例を創始した恨事 したる正純の徑路であり、將軍が之れを掌握 賴朝の幕府建設は、此意味に於て上古以來

### 創建に至る間 上古より鎌倉幕府

ないが、二田造、大庭造、舎人等が二十五の たものと見る事が出來よう。崇神天皇の十年 材料で防具を形成した形跡のある處から考へ 又城田といふものがあつて盾の外土工其他の 物部を率る、兵杖を負ひ、矛盾弓矢を用ひ、 軍の設置、景行天皇時代の熊襲征略と東夷征 れば、是等が總て後世兵器形式の素地を成し は、其兵制兵法の微細を審かにする事は出來 (紀元五百七十三年、西曆前八十八年)四道將 神武天皇東征して中原を定め給ひたる時代 仲哀天皇の八年に於る筑紫の親征、

東蝦を降して歸つた。天智天皇より文武天皇に東蝦を降して後方羊蹄(北海道後志附近)に政夫をして蝦夷を討たしむるに至り、比羅夫は大をして蝦夷を討たしむるに至り、比羅夫は東西を歸順せしめ、齋明天皇の四年(紀元千 二十一年、物部大連の筑紫岩井討伐等、漸次十五年蝦夷征伐の將田道の敗死、纒體天皇の 年に於る神功皇后の三韓討伐、仁徳天皇の五 整然と軍制の見るべきものあるに至つたのは の兵團を調閱するに至つた。而して有文的に 至る頃には用兵の法も漸次進歩し稍々大規模

## 大寳の新令

壯兵法でなく、又、武士武卒等の特設せられ 等に在つては、邊境防備の事を兼任させた。 候の事を、又壹岐、對島、日向、薩摩、大隅 た。地方官として國守を置き文武兩職を兼ね 左兵庫、右兵庫、内兵庫、太宰府、等を置い 衞士、左兵衛府、右兵衞府、左馬寮、右馬寮 主鷹の五司を設け、其外、衛門府左衞士、右 定せられたものと謂へよう。軍務樞軸機關と 本邦に於ける具體的軍制は全く此時に於て制 た譯ではなかつた。 のであつて、一種の徴兵法であつた。傭兵法 當時の軍團組織は、國守等が隨時召募したも しめ、 して兵部省を置き、兵馬、造兵、皷吹、主船 大寶令は大體唐制に則つたものではあるが 陸奥、出羽、越後等には特に征討、斥

の編制、將軍、副將軍、軍監、軍曹、 選定して上番、防人、衞士とした。其他、 事の際に徴集される大體諸國壯丁の三分一を 番を濟ませば歸休し、六十歳に至る迄一朝有 期は三年、上番は一年間各實役に服した。上 ち、大寰時代には官に文武對立して、 士と稱する世襲の將士なく、 人(地方勤務)上番(京師勤務)とし、防人の任 二十一歳より六十歳に至る男子を選んで防 缺くる所がなかつた。 服裝等微細の點に至 錄事以 卽 れたる程で、 弱に墮した事 るに至つた。 備の凋落は、 に馴致せられ、 而して、

徴募し、 完全なる成績を舉げたかどうかは疑問であつ のがあつたが、 全國皆兵主義の萠芽とも見るべきも 此制度が長く嚴正に持續され

視した結果に外ならない。 氏専横を極め、 束なき狀勢であつた。畢竟、朝廷に於て藤原 價値を有するものは餘り見られなかつた。國 代は漸く昌平に馴れ、夫等の式條さへ實行覺 枝葉細目を規定 防、內亂鎮定、 に式目を規定したるに止まり、兵事上、實用 變化はなかつた。延喜年間の更改點は、精細 五百八十七年、西曆九百廿七年)延喜式發布迄 二百二十年間、 大寶令發布然 定したるに過ぎなかったが、時 **彼、醍醐天皇延長五年(紀元千** さしたる注目すべき軍政上の 用兵等の根本事項に觸れず、 文弱の氣風充滿して武事を輕

### 藤原 氏執政以來

薫、兒玉薫と謂ふ如く)多數の部下を養ひ、 古取し、所謂大名小名となり、薫と稱し(篠 成力及ばざるを奇貨とし、隨所に土地莊園を 西暦千〇十五年)には、直を闕くこと三日に 抱へ、禁門に瀧口、東宮に帶刀、法院に北面際の必要上餘儀なく腕力の強い荒武者を召し かも悉く夫等が政務の櫃機に参與し、武事は 點に於て到底此等の武士即ち地頭に比肩する 實力は牢として拔くべからざるに至つたので 至る者は重く之を罪すべしとの勅旨を發せら た。三條天皇長和四年(紀元千六百七十五年 任に充てた。 となり、朝廷 京師の六衞及諸國軍團の將士は殆ど有名無實 能はず、主客地を換ふるの現象を呈した。 ある。朝廷より任ぜられたる國守も、實力の 等の特別編制 賊の討伐にす 一切顧みなか 諸國に散在する武士共は中央の 必然、地方武士の擡頭を誘引す は想察するに繰りある。中央兵 併し、これとても、上下の遊惰 の武士團を設けて織かに警固の ら事を缺くに至つた。朝廷は實 は所謂長袖文弱の氣風瀰漫し而 到底彼等も用ふるに足らざる劣 つた。從つて、禁門の守衞、鼠 次第に懈怠に赴くの風があつ

國武士の盟主を以て任じてゐた



益々増大したので、鳥羽天皇の時、紀元千七 生を誓ふ一族郎黨五六百人宛を有し、此勢は

百六十八年)武権の昻揚を畏怖した朝廷が屢

頃に於て(紀元千六百九十四年)既に源滿仲及 び平良文の如きは、各々主從の盟約を固め死

勢隆々たるものあり、後一條、後朱雀兩帝の

或は前九年後三年の役に武功を建て、兵

源平二氏は此間に在つて、或は平の將門を平

# 乃木大將と東郷大將の會合

航に備ふる為め内地場航前 患なきに至れるな以て聯合 を蒙りて摩沈或は行動不能 旅順港内に在りし敵の艦隊 撮影せるものなり に乃木大將を訪問せるとき 三十七年十二月二十日東鄉 艦隊は第二太平洋艦隊の東 となり弦に全く艦隊逸出の は爾靈山攻略後續々我砲擊 大將は其幕僚と共に柳樹房

し記念館として現に保存し 現今桃山乃木社へ其儘移轉 背後に見ゆる支那家屋は

75 木 保 君



三十日一月旅園長躬ら戦な 陸軍大將 一戶兵衛書

る事を禁じたけれども、<br />
既に兩氏の羽翼全く 々制符を下して地方武士の源平二氏に歸屬す

整ひ、その威令は朝令を壓して陰に武士の向

背を把握した。

其の擡頭を抑制するの方策を見出す事が出來 き勢力ある兵團を有する武門武士に依賴せね は討伐防備の手段がなかつたので、徹底的に 朝廷としても、一朝事有るの際は彼等の如

## 藤原氏の文弱

ざるに至り、天下は全く源平二氏の交代掌握 の手に歸し、弦に本邦史上に劃期的一線を描 らる」に及び、政権は擧けて源氏の頭領賴朝 永、文治の連敗により、源氏の爲めに掃滅せ 誇り、漸く文弱の弊を踏襲した平氏一門が壽 する形勢となつた。而して平治の一戰に勝ち 出する鎌倉幕府の創立を見るに至つた。 滕原氏は終に政治の實權に一指も觸るゝ能は 特に、保元、平治の頃に於て、實力皆無の

鎌倉時代の軍制

の政策は、王室以外、京師以外に覇府を建設 めたりと雖も、政治兵馬の大權は猶王室を去 根底に於て趣意を異にし、制度の上にも、實 のであるから、藤原氏其他の横暴專權とは其 實力を收め、天皇を虚位に置き奉らんとした 士の取り扱ふ處となつてゐた。然るに、賴朝 る事なく王室を中心として其文臣若しくは武 羂府條目中、軍制上左の改革を行た。 し、親ら天下兵馬の實權を握り、親ら政治の 際の上にも、空前の變革であつた。賴朝は、 賴朝が鎌倉幕府を開く迄は、王室式徽を極

莊園に地頭を置く

諸國に守護を置く

總追捕使は全國六十六國の兵權を統ぶ 賴朝自ら征夷大將軍となる 京師警衛のため大番兵を徴發

跌を見、南北朝時代を經由して足利幕府とな 倉時代であつて、殊に北條氏執政時代である 漬を敢へてした事は、史上に明かなところで 彼等の眼中に朝廷なく、君臣處を換ふるの冒 園の地頭政令の周ねからさるに乗じて、益々 つたが、足利の季世に至り、地方の武士卽莊 ある。北條氏亡び建武中興數年ならずして蹉 大して横暴の限りを盡した。 自治的に、獨立的に世襲の威力を培ひ戰功に よつて封地の大を成したるものは勢力愈々増 武臣の跋扈が極度に達したのは實に録

# 戦國時代武備の發達

形をなしてゐるのを通則とした。兵器も、從 の丸、三の丸、總曲輪等の二三郭が外方に輪 從來の天險を利用する山城を取らず、斷然平 灌の江戸城(戰術上攻勢移轉に便せん爲め、 するに至つた。たとへば、關東に於る太田道 治以前に於ては此時代を以て最高潮を呈した た所より、本邦に於る戰術其他の進步は、明 する豪族各家が攻防の必要上、練武に精進し り、所謂、世は戰國の時代となり、全國攻伐 來の刀、槍、弓箭を以て戰鬪の主要武器とし 四十三年)等は最も壯大を以て稱せられてる 十六年)大阪城(天正十一年、紀元二千二百 地に城郭を構へたる平城の創始)織田信長の 域に達し、後世悉く此時の築城法を以て範と るかの觀がある。特に、築城衛は殆ど完成の 國家としての軍制はなかつたが、諸方に蟠居 はざるに反し、軍事上の進步は最も著るしく 闘争の渦中に陷り、君臣の大義衰へ、朝憲振 り、本城の構造は、概ね本丸を中心とし、二 各城間の連絡の爲めに築くものとの區別によ た。一國の主府に築くものと、國境防禦用に 子ヶ島」の傳へられて以來、一般好奇心のた たが、天文十二年葡萄牙の商人により鳥銃「種 築くものと、又兵略上首要の點に築くものと 二條城、安土城(天正四年、紀元二千二百三 めに異常の速力を以て全國に傳播したもの」 而て、事實上足利氏の倒壊に瀕したる頃よ 本城、支城、出丸、繋の城等の區分があ

具兵器の改善を促す迄に至らず、決戦間際に ひられるに至る迄は、あまり重要視されてる 漸次火柴の用法發達して大砲、地雷火等の用 法に影響を與へる程の事もなかつた。後年、 足輕小物に齊射せしめる程度であつて、築城 なかつた。

# 徳川氏の軍政と其施設

始められた。蘭學者の飜譯的起案による名稱 壓せしめた。乍併、徳川幕政時代の幕府及各 藩の軍制は殆ど行政上の組織と混淆し、特殊 策上から、先づ西國大名と、京師の公家を嚴 はなかつた。而して、徳川氏は自家存立の政 成分野を變革せざる程度で諸侯を統率する外 封建の勢は既に骨幹を形成し、將軍は此等既 あつて、新式の銃陣、三兵編制は文久年間に 之は要するに劍、槍及舊式銃、水練の道場で た所であつて、講武所の如きも設けられたが 制改革論は、安政以來幕政當局者間に擡頭し 其數を増し、三百年の鎖國の夢は破れた。幕 により、外國船の我近海に來泊するもの漸く 幕末外交關係の勃發に刺戟されて幾分の軍事 の新施設として見るべきものは少かつた。從 視せしめ、大阪には城代を派して西國筋を制 戒した。卽ち、東海道及中山道筋の要點には り其後を承けて徳川氏が兵馬の大権を握たが として 海軍の新編制に腐心する所となつた。陸軍編 も行かず、海防の設備、新式火器の採用、陸 府は徒らに西國大名のみを順慮してゐる譯に 施設を餘儀なくされた事を略述すれば、天明 親藩及び譜代諸侯を巧みに配分し、京師には 六年(紀元二千四百四十六年)露艦の蝦夷訪問 て各代を通じて特記すべき點もないが、只、 有力なる所司代(後に守護職と改む)を置て監 織田豊臣二氏の經營により戰國の亂世を終

步兵差圖役頭取動方 步兵頭並 步兵頭 騎兵奉行 步兵奉行 陸軍奉行 步兵差圖役頭取 頭 少 (中佐相當) (大佐相當) (少將相當) (少將相當) (大尉相當) (同上)

> らず教育訓練の方 の徴收は澁滯を極 等、幹部將校の階級、職分を定めたが、兵卒

力であつた。慶應年間に入り、佛國から大尉 奥詰銃隊、撒兵隊、騎兵隊、大砲隊を編制 千五百人)御料兵 「シャノアン」を傭ふて傳習を依托した。而し 法に依て各種の新隊を組織し、慶應の末には て、天下の風雲急なるを見て幕府は各種の方 項に歸するであら 期より、徳川幕府瓦解に至る陸軍々制の沿革 れて士氣頽蕩し、 し、又、諸侯に令して石高に應じ銃陣を養は に關し最も顯著なる事實を摘要すれば左の六 **登揮する事が出來** たが爲め、集團的 數に於ては優勢を 兵敷は其隊數と親 ち、發令は一の空 しめようとしたが、既に幕府の威信地に墜 步兵七箇聯隊(約六千人餘)傳習隊二大隊(約 示したが、久しき昌平に馴 藩、佐幕藩の諸藩を加へ兵 文に過ぎなかつた。幕府の め、豫定の編制意の如くな なかつた。以上、建國の初 且つ新式の訓練に缺けてる 法も適當に行はれず甚だ微 軍事行動に何等の威力をも 隊(約四百五十人)其他、

(一) 往古は武門 武士階級の存在しなかつた

つた事。 せざりし時代には軍制の基本は徴兵制度であ (二)武士の頭領 たる幕府が政権兵権を奪取

武士を作るの原因となつた事。 (三)藤原時代の 末、朝臣文弱に流れ、世襲

より奪ひ奉つた事 (四) 頼朝が幕府創始以來、兵馬の權を朝廷

が、形式的で威力皆無なりし事。 が、軍制は何等の更新を見なかつた事。 川幕府の末に至る迄、諸般の軍術は進歩した (五)鎌倉、足利、戰國、各時代を經て、德 (六)徳川幕府の 末、新式の軍隊編制を見た



步兵差圖役

(中尉相當)

### 東鷄冠山 北 堡 壘

の一部隊之を攻撃し同年十二月十八日占領す明治三十七年八月以來第十一師團の諸隊及後備步兵第四版團 陸軍大將男爵 局 茂 雄 書



東鷄冠山北堡壘

爆發





側防亦完全せるを以て之が 禦頗る完備せり即ち遠職砲 攻撃に當りし我軍の死傷多 臺及び近戦設備を備へ外岸 一龍山は永久築城にして防 しも亦想像するに難か

間は即ち外岸側防の機關銃

眼及掩蔽部一部の光景なり

軍少 牆 山

咽喉部

二龍山堡壘背面

二十九日占領す 田

### 髓 山 堡

明治三十七年十月以來第九師團の諸隊之を攻擊し同年十二月 良 杏

陸軍、海軍二省を新たに設け、同年十一月に 道を除いた全國を六軍管に分ち、各軍管に れた兵を以て新軍隊を組織すると共に、北海 つた。明治六年には、新徴兵令に據り召集さ 皆兵の顯現であり、劃期的軍制の大改革であ すべき大綱を制定せられたのであつて、國民 國の壯丁は總て兵役に應ずる義務と權利を有 は斷然徵兵令の發布を見るに至た。即ち、全 顕臺を置た。即ち

各師管に營所若くは分誉を設けた。六軍管の の六鎭臺であつて、一軍管を二師管に分ち、 常備兵總數は参萬壹千六百八十人であつて、 其兵力は 東京、仙臺、名古屋、大阪、 廣島、熊本

近衞騎兵一個大隊 步兵十四聯隊 騎兵二個大隊 近衞步兵四個大隊 砲兵九個大隊

輜重兵六個小隊 工兵九個小隊 海岸砲兵九個隊

近衞砲兵一個大隊

であつた。 治七年十一月、聯隊編制となり(二個大

歩兵聯隊に對し軍旗を授與せられた。

### 明 治 陸 軍 0 沿

の手中にあり、直ちに全國統一の理想的兵制 つた。隨て明治の陸軍も兵權復古を以て大精 たのは餘儀ない次第であつた。 **乍併、王政復古當時は、實際の兵力は猶各藩** を採用するには相當の順序と經路を必要とし 明治の鴻業は、封建の打破、王政の復古にあ 大主眼として建てられたのである。 (東京鎭臺) (大阪鎭臺) (廣島鎭臺) 其聯隊所屬は (仙臺鎭臺) (名古屋鎭臺)

第四、

第十、

第六、

第七、

第三、

第十一、第十二、 第五、 第九、

し給ふた。 畏くも 聖慮は兵權一齊の合理的還元を期

所に宛て明治維新に至る。

始せられた。五年三月には、兵部省を廢し、 至たが、同四年には各藩の兵を廢し、壯丁を 募て鎭臺を置き、現行兵制の基礎的施設が創 識を基礎とし、着々兵制改革の實現を見るに を設けられた。三年以後、歐洲の軍事的新智 軍防事務局の設置となり、 明治元年正月、職制七科を定められ、更に 同二年には兵部省 門を鑄造し爾來引續き十七年間大小銃ノ製造造方を置き反射爐を設け長崎砲臺備砲五十餘佐賀蕃は嘉永三年三月佐賀城下築地に大砲製



一反射爐は和蘭「ヒュギューニシ」著「ゲシュキ 造の依頼に依り更に多布施に公儀御石火矢鑄 立方を置き更に反射爐を設け百五十封度砲三 門三十六封度砲及二十四封度砲五十門を製造 步兵一聯隊、東京鎮臺 島を進發した。是れよ 隊に編成し、明治十年 て一月二十八日、近衞 島の情勢切迫せるを以 り先山縣陸軍卿は鹿兒 一月十五日を以て鹿兒

討總督に、山縣、河村兩 させたが、二月十九日 命ぜられ、小倉歩兵 第 少將を夫々族團長官に 野津(鎭雄)少將、三好 中將を参軍に任ぜられ れ有柄川熾仁親王を征 愈と征討の詔を發せら 臺等に出征準備を整へ 步兵一大隊其他大阪鎮

して其内品川砲臺の備砲なりしと認めらる」右兩製造所にて製造せし鐵銅砲約三百條門に

め水力を用ひしが後蒸汽力に換ふ。

三十六封废二十四封废砲入門は現に九段坂

大村銅像脇に他二門は鍋島侯爵家に保存中

型砂は天草の礬土を用ふ鑄砲錐鑽の動力は初煉瓦土は肥前の白石山志田山及文珠山に採り

十八尺鐵は石見産に木炭は日向及肥後に耐火

コトギーテレー」書に依り構造し其高さ約

五

し品川に廻送せり。

つた。爾後、田原坂、熊本城の攻圍戰、 十四聯隊長(乃木少佐)にも急速出兵の命があ 人士

したるもの也。 に辿り實地の遺跡を略測して當時の狀況を繪 に辿り實地の遺跡を略測して當時の狀況を繪

してゐた。 而して、 (熊本鎭臺) 當時の諸式は凡て佛蘭西制を採用 第十三、第十四、

以上は即ち本邦軍制の大本が確立せらる」

する日本軍隊の精華は弦に發芽し、第一期創 設時代を終た。 に至た大略の 經過であつて、威武列國に冠絕

### 西 南 0 役

而も實戰による幾多貴重なる經驗は我軍制の 良好なる成績を擧け、其結果徴兵制度に關す 育を受けたる鎭臺兵が、戦闘單位として最も た第一の試練ともいふべく、舊藩士族の團結 る朝野の信念を牢固たらしむる實證となつた に對抗し、嚴肅なる規律の下に正しき軍事教 十年の役は、徽兵制度に依る鎭臺兵の受け 加治木、高原、都城、延岡等各所に轉戰して

上に更に著るしき進步を促したのであつた。 征韓論以來、故山に 官軍常に有利を占め、九月上旬に至り反軍最 後の根據地たる城山を包圍するに至た。同二 謀本部監軍本部を置き、軍政事務及軍令事務 戦沒し、國亂全く平定した。 之を陷落し、 十四日昧爽官軍は一齊に總攻撃を開始し終に

同戰役後明治十一年十二月陸軍省の外に參

主將隆盛以下將卒悉く自双或は

て一萬五千の壯士を五 篠原、村田等と私學校 歸臥して、門下生桐野 終に政府問責を名とし れて騎虎の勢巳み難く 郷南洲は大衆に擁せら を育成せんと志した西 を收容して志氣の振興 を設立し、縣下の士弟 に努め國家有用の人材 練 圖 調 生 先 島

二十一年には更に

輜重兵一大隊を常 隊、工兵一大隊、

置するに至たが同

一聯隊、砲兵一聯 兵族團二個、騎兵 二聯隊を有する步 一鎭臺の下に歩兵 計畫決定し、各鎭 年には陸軍擴張の となつた。同十七

豪の編制を改訂し

大令に屬するの義 帥權は専ら帷握の を區別し、兵馬統

を貫徹せしめる事

(藏家假男扳有) 備した。即ち、 定めた此等の師團 司令部を置き、略 各鎭憙を廢し、舊 編成は、明治二十 個師團平時編成を 鎮豪所在地に師團 六年を以て概ね完 ~ 改正前鎮臺所管 諸隊に同じき一

近衞及第一乃至第六師團)

年末に於て帝國陸

軍の有せる諸軍隊

は

師團七個

師團の一部隊之を攻撃し同 明治三十七年十月以來第一

松樹山堡壘

### 眼東方より 樹山壘堡の

年十二月三十一日占領す 陸軍大將男爵 村

歷

書

泰国は即ち咽喉が攻撃に任し数回の総攻撃に低功せず十二月三十一日に成功せず十二月三十一日に成功せず十二月三十一日をも強いを変撃を持ると同時に猛烈なるとといるとといるとといるとといるとといるとといるとといるとといるという。 爆發を望む



### 望 臺 砲 臺

占領す 攻擊し同三十八年一月 明治三十七年八月以來第九 及第十一師園の一部隊之を 日



月

B



H

清

0

役

あった。

明治十七年。

韓國内に印風勃發し清兵は韓

利を收める事が出來た。 忠勇武烈と相俟て、 の興廢を一擧に決定せんとしたる曠古の大戦 であつて、 日清、 日露兩役は共に我國運を賭し、 明治大帝の 戦史上罕に觀る完全な捷 聖明英武と擧國民の 國家

に對し、

兵と合して我兵を攻撃するの暴擧に出でたる

を糺し、又、天津條約によつて清國と、韓國

帝國は漢城條約によつて韓國の非違

對韓政策に對し幾度か陰忍自重し來つたので 衡を失すれば忽ち破局を生ずるの微妙な關係 あつたが、 屬邦視し、 にあつたので、 も至大であり、邦家興隆の重要楔子なるに鑑 清國政府は由來舊習を墨守し、韓國を以て 其經過の大要を掲げる事にしよう。 此二戰役が我軍制上に與へたる影響 H 直接間接其内政に迄容喙する處が 帝國としては清國の暴慢なる 韓の三角關係は一度共均 使館、 之を機として駐韓清國官吏袁世凱と結び權勢 を張らんとするの陰謀を策した。帝國は、 韓國に東學黨の暴動起るや、韓廷の守舊派は 國際的癌腫は、 便法に止り、韓國を中心とせる日清兩國間の べき旨を約した。乍併、之等は固より一時的 駐兵派兵は爾後兩國の諒諾により未々決行す

考へられなかつた。果然、明治二十七年五月

居留民保護の爲め混成一版團

府は、

公

斯くて彰仁親王を大總督とせる征清大總督

二十八年四月中旬旅順口に上陸し、

途

到底剪除せられたるものとは

要塞砲兵隊 個聯隊と一 個大隊警備隊 個

憲兵隊六隊 (東京、 宮城、 愛 知 大阪、廣島

秋

三百六十八人を算した。 其他 而て此諸隊に屬する平時總人員は六萬三千 屯田 兵

り陷落し、第二軍の精鋭は十一月二十一日旅 り、鴨綠江畔、鳳凰城大孤山、 氣に屠り、九月十五日平壌の包圍攻撃に始ま に代用した。斯くて陸軍は、成歡、牙山を一 六噸であつた。尚、日本郵船會社所有の西京 艦二十八隻、水雷二十四隻、合計五萬九千百 間からも約十萬五千人を採用した。海軍は軍 員は二十四萬六百十六人を算し、外に一般民 六百三十三頭であつた。本戰役に参加した人 三人、 個師團の戰鬪員は歩兵九千六百人、騎兵三百 員は將校以下一萬八千四百九十二人、即ち一 來る様な各兵種が附け加へられてあつた。 兵二中隊で尚これに種々の獨立して戦闘の出 翌二十七年の動員計畫により、野戦一師團は 順程度であつた。 步兵十二大隊、 我帝國は、明治二十六年戰時編成を改正し 山城丸、近江丸、相模丸を武装して軍艦 野砲二十四門、山砲十二門、馬匹五千

の四水師に分れ、艦艇八十二隻、水雷二十五 なかつた。海軍は、北洋、南洋、福建、 國改善に當るの提議を斥け、我兵の撤回を主 雷の十五隻、南洋水師の三艦、 に加つたものは、北洋水師の約二十二隻、水 してゐた爲め實際戰線に立つたものは夫程は の兵力を使用したものと推せられるが、散在 戦文官の指揮官登用等其他戰役中約九十八萬 であつた。而て、新兵募集、在郷の老將、 四十萬と號してゐたが、實數は三十五萬程度 兵約八百六十二營、騎兵百九十二營、總人員 艦隊が我軍艦を砲撃したるに端を發し、 勢に立ち至つた。偶と、 八月一日を以て宣戦詔勅が發布せられた。 遺に決したが、清國は日清兩國共同して韓 清國の開戦當時の兵力は、練勇軍の總兵步 加之、自國兵を益々增進せんとする形 噸数約八萬五千噸、此等の中直接戰爭 騎兵三中隊、砲兵三中隊、工 豐島近海に於て清國 合計四萬五千 廣東 歷 總 た。 五四

至り、 島をも奪取した。 海軍も亦北洋水師を威海衞に強伏せしめるに 營口を占領する等、連戰連勝の勢を以て進み 順要塞を攻略し、次で、海城、蓋平、牛莊、 隊は艦隊の掩護により南洋艦隊の根據地澎湖 又、後備諸隊を以て編制せる比志島支 金州を各路よ

が伊藤、陸奥の兩大臣と三月二十日第一回の 李鴻章を頭等全 迫るに至た。清國は終に屈して、 要項目は 立し、天皇陛下の御批准があつた。條約の主 見たが、結局、 議は其後種々の 會見を行ひ、講 野に出動し得べ 東半島に集中せ に後備隊の一部 明治二十八年五月八日條約成 突發事件等の爲め相當曲折を 和會議を開た。兩國全権の會 權大臣とし、下ノ關に來り我 く、北京を衝くの日も目睫に を加へ、全兵力は以て直隷平 られたる總勢力七個師團、 內閣大學士

遼東半島臺灣及澎湖島を割譲す 清國は朝 鮮の獨立を確認す

開市所の新設 賠償金二億兩を支拂ふ

領し、其費用を負擔す。 條約施行擔保として日本は威海衛を占

擧國此暴壓を印烙せざるはなく、陰忍自重す は大局に顧みて其領有權を抛棄する事に決し の巧みなる使嗾の下に、表面、獨帝主唱の形 還附の事を威壓的に干渉して來た。帝國政府 式により極東平和の維持に藉口して遼東半島 ること十年、 であつた。 然るに露、獨、 併し、上御 常に國際間の權謀術數に腐心したる英國 H 露戰役は此の因果關係の決濟 一人の叡慮は推するも畏し、 佛の三國は極東政策を顧念

被し、環氣滿点 8 谷 郡に充つ。 に選幸あらせ給ふ。威武八荒に光五月卅日、大元帥陛下には廣島大五月卅日(日清役)



の至誠を表した 上谷の一角に大 大凱旋門を設らへ、萬民聖駕泰迎大の大凱旋門を設ちない。

Ŧi.

北

列國は爭つて支那に利權を漁らんとするに至つた。

日満戦役に於て一敗地に塗れたる支那は其結果世界に治く弱點を曝露し、

此情勢は流石に支那の上下を刺戟し、政府内部にも國威の恢復、政治の更

將露國關東軍司令官ステツ て五日攻圍軍司令官乃木大 順口開城規約を議定し越る **雨軍の委員此の家に於て旅** 明治三十八年一月二日日露

> は改革進歩派であつて康有爲を首領とし、一方端郡王、剛毅、徐桐等の守舊 革を高唱する者起り、進歩保守の二黨派を生じた。所謂變法自强を唱ふる者

陸軍大將男價 村 嚂 書

セリ中将と會見せり



### 關東軍司令官ステッセリ中 水師營會見所に 水師營會見所に 令官に會見を求めたるを は開城規約に調印後乃木

中將遠く雲表に攀へて見ゆ の光景にして其先頭白馬に 砲兵陣地部落は即ち水師唇 る山系は卽ち日本軍の攻城 跨がれるは即ちステツセリ **警會見所に到着せんとする** 以て乃木司令官亦之な快諾 コ中尉等を同行して水師 レイス参謀長及マルチェ

### Щ 戰 蹟

軍艦筑紫、平遠、赤城、鳥海及第一艇隊をして金州灣より協 師園及野戦砲兵第一旅園を以て此の高地を攻撃し聯合艦隊は 始し先南山の攻略を企圖す二十六日軍司令官奥大將は背金山 力せしめ同日瀬暮竟に之を占領す に位置し第五師関なして軍の背後を挑護せしめ第一第三第四 第二軍は明治三十七年五月五日狡兒石及張家屯附近上陸を開

帥大勳 貞 愛 親 Œ



### 事清

端郡王の子溥儁を立てゝ皇太子とし陰に護位を逼つたので内外の輿論はこゝ 樣に傾いて行つた。而て保守派は尚も自派の勢力伸張の爲皇帝廢立を計畫し の退嬰を論難したので列國の輿論は一般に進步派即ち改革派に同情を寄せる の改革を斷行しようとしたが、之れを知つた保守派は逸早く西太后を後援と 鎖港派は、閉關能約を叫んで之に對した康等の進步派は光緒帝を擁して政治 し皇帝を幽閉して康派を壓迫し、全く政治の實權を獲得してしまつた。康は むを得ず一時外國に亡命し、筆舌を揮つて自派の立場を宣傳し西太后以下

至つた。義和團は元と白蓮教から出で、叛逆 徒排斥の運動が擡頭したが、當時排外教徒と 信じた。其結果、官民を通じて次第に基督教 るに非ずんば驚勢を强大にする事は不可能と は外人であると考へ、外人を國内より放逐す を如へた。保守派は之等の輿論を操縱する者 に沸騰し保守派の横暴を憎むものが日に多き 留民自衛のため各々其の たる暴動の狀を呈するに至つたが、之れ即ら 徒は公然仇教滅洋を標榜して起ち、 よるに至つた。明治三十三年五月、 陰に陽に彼等を庇護し、洋人に迫害暴行を加 た。斯くて政府要路の者は義和團を使嗾し、 増大した。殊に、山東省は義和團の主領李秉 に勢を得、保守派と聲息を通じて跋扈するに して有名な義和團といふ宗教團體は、此時潮 北清事變の起因である。弦に於て、 衝が居た關係上、其本據をなすの形勢にあつ と共に此れに左袒し、團體の勢威も著るしく 的傾向を帯びてるたのだが、排外思想の瀰漫 列國は居 義和團匪 終に純然

# 大使の要求

を以て司令官に任じ、歩兵二大隊を基幹とし 十五日臨時派遣隊簡派の議を決し、福島少將 た。帝國政府も亦臨機の處置として同年六月 によつて軍艦を太沽沖に集め、水兵を揚陸し 隊を編成して列國と同一の步調に出でしめる しと」なつた。 砲、工其他兵站機關の一部を加へ混成支

安政二年江戸で病没したが、時に年五十五。明を承り、砲臺築造等に功績があつた。品川臺場は同氏の設計監督になつたもので、當時江戸城は同氏の設計監督になつたもので、當時江戸城

たり、又農兵を起すべき建議等もした、韮山笠海防兵備にも意を注ぎ、屋々下田警備策心奉つ蘭學出の坦庵は専ら開國論者であつたが、一方

力を得、六月二十一日遂に開戦の上論を發す るに至つた。 清國政府は端郡王等の頑固黨益々勢

稿島少將の率<br />
ある臨時派遣隊は、<br />
六月二十

### 江川太郎左衛門

と號した。 伊豆韮山の代官で、名は英龍、字は九淵、 坦庵

食邑し、二十一代英信の時に氏を江川と改稱しの亂に會し、それより伊豆に來り韮山江川莊に字野氏と稱してゐたが、九世親信の代に、保平遠く其祖先を尋ねると、代々大和國字野に往み 坦庵は夙くから闡學を學び、又肥前長崎に遊ん貨に三十九代を傳ふる家系であつた。 つて、 た。伊豆の代官となつたのは北條氏の滅後であ 代々太郎左衞門を襲名した。遠親は源滿

漢い造詣があつた。 で高鳥秋帆に就き砲術を習得し、最も精達した 数理、測量術、洋風練兵の研究にも相當 天保六年に代官職を襲ぎ



ノ氏門衞左郎太川江 (蔵 家 川 江)

從軍、 五日午前に至り北京は敢なく陷落した。 軍各個に總攻撃を開始し我軍勇戰最も努め十 萬人を算してゐた。八月十四日昧爽より聯合 武衞中軍、 武衞左軍其他を合して約四

郎男以下諸員と會見した。北京陷落と同時に、 を甞めた公使館員の歡迎を受け、公使西徳次 り、二個月の永きに亙つて具さに籠城の苦楚 後八時四十分聯隊本部と共に日本公使館に至 殺を遂げたものもあり、 皇帝、西太后は蒙塵し、 福島少將は歩兵第十一聯隊を率る十五日午 官吏縉商は殆ど逃走 文武百官の中には自

反射爐を建築し完成しようとしたのは有名な史

英武の代に至り遺業を繼ぎ、終に之な完成して 實であるが、一代に其完成を見なかつた。其子

大小の砲熕を鑄造した。挿圖は坦庵自畫像。

くの詩集畫作がある。安政元年韮山に鑄砲用の 書畫詩作その他あらゆる方面に趣味を有し、 治三十八年從四位な贈らる。

道路を經て天津に集合した。各國陸兵も漸次四日太沽北砲臺に上陸を開始し、白河左岸の 到着し、七月十三日には總員一萬四千人に達 した。

楊村の交戦は悉く聯合軍の爲めに撃破され、 敗殘軍は多く離散して北京に歸還したものは 極めて少數であつた。 清國陸兵は戰況不利の爲め天津を退き北倉

撃に参加せる列國兵力は、日、露、英、米、 兵四百五十名、合計人員一萬四千名、砲百十 佛を合して歩兵一萬三千七百五十名、騎兵八 を起し、北京總攻撃の準備に移つた。 百名、野砲五十二門、山砲四十八門、 を開き、日、露、英、米軍は八日を以て前進 八月七日聯合軍は楊村に於て列國軍事會議 而して敵の兵力は神機營、虎神營、 其他工 北京攻

> Ļ た。列國軍の戰死者は約七百四十名負傷者約 變に關し列國 國の全權委員 漸く和議の成立を見、清國全權委員は十一個 圓に上つた。 が列國に對す 私有財産に對 並に滿洲に於 二千八百名、 清國の之に對した兵員は、約十三萬人であつ れて進捗せず、 に努力したが、 形勢非なる 北京城下 る賠償金は六億三千三百十五萬 する損害は莫大であつて、清國 清國は非戰鬪員を合せて直隷省 の派遣した戦闘員は二十五萬人 を見て清國は頻りに媾和の開始 は寂として廢墟の景を呈した。 と共に議定書を調印した。本事 て約二萬人の死傷者を出した。 其間各種の事情の勃發に累さ 翌三十四年九月七日に至つて



(藏家井石) 笠山 韮



て家軍はひ連は基團 5 第高地師に團亘鄧至附家日治を路でしたに敵迎敵るに普全电司ず前寮等幹少此五地區團達はる家る近屯第三併並鐵第攻因の撃の第亘廟得軍北令し進し五と兵地師によはせ右間溝間をよ三十列に道三撃り行せ近二り庙利を方官ですて師す第に廟向り鐵り翼によに經り第七前其線第す事動人接軍庫よ利指高奥潰敵梁國る十向のひ山道十沙騎り第て城五年進以路五るる明とをは地り末郷地大走支家の混九ひ成第鳴線五包兵幕四西子師六せ東に師を進な欲待南を東戰すに將すふ屯左成旅第果三四路日子第山師庄山國月しの治國有んらせて下占方方在は是るに翼旅園四を師北西第附一屯園子北は十む地ふを利でざし之す領海り紀日能向に園を師待園方方五近旅にはに溝陣四明區道しと之るもをるせ岸

會であつたと謂つてもい」。 る事を始めとし、北淸事變の前後に至つて みを失つた舊帝政露國に取り、 に胚胎する。しかも此等の野心を煽揚すべき 戦役の遠因は、斯の貪婪不純なる露國の野心 を求むる事も露國の熾烈な願望であつた。本 L した。即ち、日淸戰役後、遼東遠附に干渉せ 機會は、極東の舞臺を中心として續々と勃發 の國是であつた。而して又、東洋に不凍港 バルカン半島並に印度方面に領土擴張の望 露國に取つて極東派兵に關する最好の機 東方經略は唯

老衰せる清國を威赫懷柔して利權獲得に專念 韓一帶を勢力下に置かんとする野望に燃えた 露國は露骨に、不遠慮に此機會を利用し、 更に韓國の內部に迄喰ひ入つて完全に滿

侵略を企てんとするに至つた。即ち、韓國の 强大にし、更に森林經營を名として北韓に迄 努める一方、鐵道を増設し、極東の海軍力を 撤兵を三期に分つて誓約した。然るに、事實 の保護に藉口し、列國に對しては「瀟州出兵 獨立すら危ぶまれる狀勢に鑑み、三國干渉の は之に反し、 は鎮壓が目的であつて征服ではない。清國の 國に抗議を提出した。之れ、本戰役の近因で た帝國も、遂に國家自衞の必要上蹶起して露 深怨に堪へ、 三十五年に清國と滿州還附條約を結び且つ、 王權と領土保全は尊重する」と宣言し、 義和團事變後、滿州に大兵を送り東清鐵道 隠忍自重あらゆる凌辱を默視し 孜々として滿州の永久的經營に

月以來、我が小村外務大臣と露國公使ローゼ 皇帝に進言した程であつた。明治三十六年四 滿州問題は清國以外と交渉するの必要なしと き極東總督アレキセーフの如きは、韓國に關 する日本との交渉は滿州問題解決後の事とし 男との間に交渉を重ねる事数十回、 之に對する露國の態度は當初より誠意を缺 彼は狡 開かれ、其結果事態弦に至つては最早容赦す る處なく軍事的自由行動を開始すべき事に廟

れるに至つた。

明治三十七年二月四日、最後の御前會議は

同十日には宣戰韶刺の發布となり

を屈伏せしめんとする意圖が赤裸々に表示さ

ある。

獪にも常に明答を<br />
に避し、<br />
荏苒時日を遷延せ しむる事に努め乍ら、東亞に於ける彼の軍事

つた。當時、世界最高の陸軍として、最强の 戦時全軍の總數は次の如くであつた。 軍隊として自他共に許るしてるた露軍の兵力 が、権力の行使は總て陸軍省に委ねられてあ 算され常備軍を十三軍管區三十一軍團に分ち は、士官三萬六千人、下士官二十六萬人と推

日

## 村

維新大業に關奥せる功臣、諱は永敏、本性は村田、初字は良安、中年に藏六と稱し、後大村益永郎と 大

僻して江戸に出で兵興塾を開いた。又傍ら幕府講武所の師範 和鳥藩に見出され、兵學教授として招聘されたが、間もなく 才の時、郷里で醫業を開いたが、大成せず、嘉永六年伊豫宇 時江戸に遊學し、後豊後の廣瀬淡窓の門に入り更に長崎に至 孝益の長子である。家は世々醫を以て業としたが、十五才の 改めた。文政七年三月十日周防國吉敷郡鑄錢司村に生れた。 を務めた。 て蘭學を學び、後又大阪の蘭法醫緒方洪庵に就て學ぶ二十七

山口博習堂の兵學教授となり西洋兵學を抄譯して、戦闘術門 萬延元年、青木周弱の推薦によつて長藩に仕官し、文久三年 となり藩兵を率わて之れを撃破し 迫るや盆灰郎は石州口防禦の主將 つた。慶應二年、幕府の兵長藩に を開講した。歴任して軍務係とな

定め、其作職に参與して頗る功績があつた。依て永世祿千五 した。上野東叡山に於る彰義隊の平定を始め奥羽征討の策を 明治元年、毛利元徳に從ひ入京し軍務局判事として王事に盡 百石を賜ふ。

阪病院に於て長逝した。年四十六才。勳功に依り子爵を授けられたが繼嗣なく、 が、端なくも守舊派の忌む所となり、明治二年九月四日京都 目せらる。佛國式軍制を採用せんとする先覺者としての明斯 ぎ、貢献する所多く、陸軍の基礎な建設せる第一人者として 明治新政府成るに及び、兵 部大輔に任ぜられた軍政に意を注 の客舎に於て兇徒の爲めに襲はれ大創を蒙る。十一月五日大

現在公餌毛利元徳の

逐艦二十五隻、水

雷艇十七隻から成り立つで

行動は愈々活氣を呈し飽迄も武力を以て帝國 一六七〇、 000

工兵 騎兵 約七〇〇大隊 二二〇中隊 一〇八五中隊 OOO人 000人 A000

> 軍政部 六一七、000人 三九、000人

ば總兵力五〇〇〇、

ば總兵力五〇〇〇、〇〇〇人に建するのであ此外、護境兵族團、民兵團、國民軍を合すれ

海艦隊、太平洋艦 つた。 巡洋艦四隻、巡洋 派遣された太平洋 百二十五隻、五十 海軍は、バルチ 艦十隻、裝甲砲艦六隻、驅 隊の四艦隊に分れ、總計三 ツク艦隊、黒海艦隊、地中 艦隊は、戦闘艦七隻、装甲 萬四千噸で其内、極東に

の末期には、非戦闘員を合して壹百八萬八千 人を計上するに至つた。 六中隊、工兵三十 百五十六中隊、騎 騎兵及砲兵の各族 により全國に十三 帝國陸軍は、二 團を有してゐた。總計歩兵 兵五十四中隊、野戰砲兵百 個師團と一鐵道大隊を置き 八中隊であつたが、本戦役 十七八年戰役後の軍備擴張 氏 郎 夾 盆 村 大 段九 岡の練調式英の年初治明

七

艦、驅逐艦を合せて

艦十隻,通報艦四隻其他砲

(隻數八十隻、總噸數二十

一等巡洋艦八隻、二等戰鬪

等戦闘艦六隻、

海軍は之亦二十七八年戰役後の擴張により

側面行進問及 半隊向ひ進 め二、嚮導左 兩伍連綴小隊編制

日露の國交は全く斷絶された。

露國陸軍の最高主權者は皇帝自らで

あ

# 遼陽會戰第一軍戰蹟

方高地に位置し第十二師團及第二師團の主力を以て五頂山及河左岸の敵と相對せり九月一日軍司令官黒木大將は燕州城東合し近衞師團及第二師團の一部は左翼第四軍と連繫して太子團の主力は連刀灣附近に於て太子河を渡り此地東方地區に集 の後近衞後備歩兵旅團は本溪湖た占領し第十二師團及第二師 部をして第四軍に協力せしむ元來此地附近は敵軍攻勢運動の此地附近の敵を攻撃して之を占領し近衞師關及第二師團の一 五日より二十八日に夏る塞披帯及用張岑附近竝湯河々畔戦闘 機軸なりしが数に翌二日大撃恢復を企圖し約四倍の兵力を以 んが為第一軍は鳳凰城遼陽道を前進し明治三十七年八月二十遼陽附近に集中の敵を攻撃せんとする満洲軍の主力に策應せ 攻撃し来りしし我軍膨戦し盛に敵をして奉天方向に退却せ



## 沙河會戰第二軍戰蹟

る敵を攻撃し之な占領し第四師團の主力及秋山支隊は三家子家撰子の敵を撃退し第六師團の一部は拉本屯より林盛堡に亘十四日第六師團の主力は曼頭山の敵を第三師團は此高地及干十四日第六師團の主力は曼頭山の敵を第三師團は 沙河會職に於ける第二軍は我か滿洲軍の左翼にして攻勢を企 敵は漸次増加するを以て攻撃を護行し十六日に至り爾後兩軍 日第一第四軍方面の敵は沙河右岸に退却せしら第二軍方面の より沈且堡黑溝臺を經て黄臘掩子附近に亘る間を守備す十五 て沈且優附近に前逃す爾後敵を攻撃して漸大東北方に騰迫し大東山堡附近に第四師團な以て楊家甸子附近に秋山支隊な以 日行動を開始第三師團を以て孟葫蘆屯附近に第六師團を以て 間せる敵に先ち之を撃破する目的を以て明治三十七年十月十

廻航し、 府と購入契約を締結し、二月十六日横須賀に 七日、伊太利ゼノアに於て亞爾然丁共和國政 大なる効果があつた。 春日の新鋭二隻を加へた事は、士氣振興上偉 六萬四千餘噸に及んでゐた。戰爭の直前一月 同四月聯合艦隊に編入せられた日進

月八日仁川港外に於て、早くも敵艦ワリヤー らしめ、劈頭の快勝を博した。 は族順港に攻撃を加へ敵艦に多大の損害を蒙 ク、コレーツの二隻を撃沈し、 帝國艦隊は疾風迅雷の如く行動を起し、 同日主力艦隊

洲軍の作戦を有利ならしむる任務を帶びてる 西北境を防衞し、臨機敵の左側に策動して滿 つた。軍は、鳳凰城に集中し、主として韓國 後端歩兵一族團半と徒歩砲兵第一大隊とであ て新たに鴨綠江軍の編成を見、其序列に入り 戦に敵を潰走せしめた。一月下旬、東京に於 キン將軍の戰略を一蹴して得利寺附近の遭遇 つた。次で、旅順救援を企圖したるクロバト の險を攻略し、族順の敵と北方との連絡を絕 城に連戦連勝し、奥保鞏大將の第二軍は南山 黒木爲幀大將の率ゐる第一軍は九連城、鳳凰 し、先づ鴨綠江以南の作戰に大成功を示し、 被と天祐の加護を享け開戰初期より順調に導 たるものは、第十一師團、後備第一師團、及 忠勇なる我軍隊は、明治大帝の御稜威の光 れ、制海権の把握と共に上陸の自由を獲得

如くなつた。 して滿洲軍に編入し、 第一軍 六月下旬に至り大本營は新に第四軍を編制 木 各軍の兵力は大要次の

除軍母兵中佐福島安正若真像

る愛馬なり。

圓圖は中佐と死生を俱にした

後備步兵第十一 第 第 =: 六 四 師 師 師 旅團 團 團 團

第二軍

第 第 近

團 團 團

師

野戰砲兵第 兵 族 旅 團 團

第三軍

第

團團

里这款坊中監福處車停捣新 官歡迎盛觀なり。 して具さに旅狱を奏上す。驛前に於ける文武百

彩ある活動であつたが、八月廿六日頃より各 稱せられてゐた族順攻圍の衝に當つた第三軍 線に亘つて遼陽總攻撃を開始し、九月四日、 の苦心は蓋し想像に絶するものがあつた。本 軍器と數萬の精兵とを蓄へ、難攻不落を以て 第一軍、第二軍、第四軍各軍に於て遼陽を攻略 撃の兩者不成功に終り、攻関軍は非常の苦境 に於て第一囘總攻攀、十月下旬の第二囘總攻 攻圍戰は三十七年六月中旬に始り、八月中旬 となり、翌三十八年一月一日日高地、望臺の に立たか、其後、有名な二〇三高地の爭奪職 海に軍港となり、 一軍の威力等は遼陽攻撃を前にして最も精 全戰役進捗の上に偉大な効果を興へた。 陸に要塞となり、 精鋭の

第四軍 野戰砲兵第二族 同 後備步兵第 津 第 四 一族 師 旒 團 團 團 團

**階綠江軍** 111 後備步兵第十 村 + 大 將 師 師 旅 團 團

徒步砲兵一大隊 後 後備步兵一族團 備第 師 半 團 團

蓋平附近の第二軍の奮闘、摩天嶺に於ける

偉績であつた。

戦績は世界海戦

五月二十七日)

である。特に、日本海々戦の

海々戦の決勝(明治三十八年

史上類例比肩すべきものなき

り殲滅した日本

三十八年三月十日)と、波羅的艦隊を文字通

底順攻圍に<br />
成功

したる後の奉天の大勝(明治

を決定したる重大な楔子は、

本戰役の大局

# 福島中佐のシベリヤ連征

許しを得て旅裝の儘、参内、陛下の御前に伺候 戸へ上陸し鐵路上京、舊新橋駅に着し、特に御上間は歐露より四比利亚匯破の榮譽を擔ひて神 の任期滿ちて歸朝の際、特命を帶びて單騎伯林 南等を旅行す。後登謀本部交長となり男爵を授 亞、土耳古、波斯。亞拉比亞、印度、溫羅、安 を出發、露都を過ぎ、鳥拉爾、西比利亞、 位、動一等、功一級なり。 けられ、関東都督を勤め、大将に任ぜられしが 潮に出で歸朝せり。後年復、高加索、中央重綱 を經、三度西比利亞を通過し、同廿六年六月浦 福島安正将軍は明治十五年獨逸註割公使附武官 大正八年、脳溢血にて薨ず。享年六十八、 蒙古を踏破し再び亞拉比亞、黑龍江、滿州 亞爾 正三

高地を占領し敵將ステッセルをして開城を餘

Ti.

い。而て、その

攻圍戰の勝利を

齎らしたものといふの外はな

勇猛と忍耐と努力の結晶が此 於て叙するの途がない。只々 に至つた迄の悪戰苦闘は到底

由て以て起る所以は、一片烈

餘白なき本稿に

人間のあらゆる

儀なくせしむる

烈たる忠君愛國

の至誠である。

日本に譲渡する 保護及監理の措 印が取り交され 月一日、休戰條 國政府も之を容 づ露國を内憂よ を擁する餘力を の割譲等が議定された。 て、 を告げたのであ **ヰッテ間の最後** 大臣及駐米公使 兩國の間に平和 動の萠芽に脅か 及び之に關聯す は刻々險悪なる んとするもの」 ーツマスに於て ーズヴェルト氏 明治三十八年 全海軍を喪失 日本帝國が 兩國全權が 事、薩哈連島北緯五十度以南 置を承認する事、遼東租借權 つた。該條約の主要項目とし 六月十日、米國大統領は日露 韓國に於て必要と認むる指導 、二個年に亘る本戰役も終局 約締結、同五日媾和條約の調 折衝を重ねた結果、小村、ウ 談判を開くこと」なつた。爾 を全權委員に任命し、米國ボ 談判の開始を勸告し來り、 の媾和斡旋は、恰も好く、先 空氣を醸し、内亂、革命的運 如くであつたが、國内の事情 誇衒して偏に屈服の色を秘せ る特権、公共營造物財産等を の譲歩に依て條約成立し、九 れる事とし、七月三日、外務 り数ひ出す機會であつたらう さる」に至つた。米大統領ル した露國は、歐露に陸の精兵

費海陸を合せて二十六億圓を費した。 死者約八萬四千人、傷者十四萬三千人、軍事 本戰役に使用したる我總兵力は約百萬人で



### 



## 0

日師園長は敵を攻撃して老橋五家子の線に達せしも戦況進歩しむ二十六日敵軍更に沈且優を攻撃せしも守兵善く防戦す此立見中将に命じ同師園及後備歩兵第八旅園を以て之を攻撃せ 攻撃せしも戦況殆んど發展せず是に於て總司令官は更に第二戦闘に参與す二十七日師團は大撃柳條口及黒溝瀍附近の敵な 憂及其附近を攻略し勢猖獗なり大山總司令官乃ち第八師團 全線攻撃を行ひ敵な撃攘して柳條口より長日套土毫子を穏 第八師園方面の戦況稍發展し左狐亦第二師園の到着に依り漸 即圏を増加す二十 秋山支除騎兵第二旅側及第二軍兵站守備隊依然兩翼に在りて 戦場に急馳して師園長の命下に入り第三師園の一部亦來授し せず左側却で敵に包圍せらる第五師團は總司令官の命に依り 明治三十八年一月廿五日敵の大兵團我滿洲軍の左翼たる黒溝 八日第五師團の守力は柳條口附近を奪取



### 日露戰役後 軍 一備擴

日

獨

戦後の重要經營として改めて六個師團を增設 足により一方ならざる苦験を嘗めたるに鑑み 日露戰役中、大戰に際會する毎に兵力の不

備團體配置表を改訂して新設師團を左の如く 明治四十一年十一月、陸軍平時編制並に常

第十四師團 第十三師團 (宇都宮) 田

第十五師團 橋)

第十七師團 第十八師團 (久留米) 同

全國歩兵隊に三八式歩兵銃を交換支給した。 を交代駐屯せしめたる制度を廢し、 にも著るしき改良を加へ大正三年度秋季より 同時に特科隊の新設擴張を行ひ、兵器の上 大正三年度より朝鮮守備の爲め一個師團半 同地に

二十一師團を算するに至た。 を増設したるを以て、近衞師團を合して全國 第二十師團(龍

# 土城子附近に於る我騎兵斥候の奮闘

同十八日午前十時前家屯に於て、突然水師暫方面より進出し來れる優勢なる敵の步騎兵約千二百名 途中普城子に鰓轡した。騎兵大隊は獨立隊として敵狀偵察の命を受け、敵地深く侵入して 視 察 中 明治二十七年十一月十六日、山地中精の準ゐる第一師團の精鋭は、金州城を發し、旅順攻略に向ふ

軍現れ來り、少數なる我騎兵部隊を一齊に包圍 敢に敵の大軍の中に突撃を試み其中央突破を企 我騎兵の退却を掩護すべく戦場に急行し勇猛果 開き双臺灣方面に引上げたる時後方三里の地點 た。敵は豫め計畫を設け置きたるもの」如く、 に遭遇し兹に端なくも猛烈な銃火を交へるに至 残忍なる清兵は我中万中尉以下職死者の死屍を なる攻撃を加へ終に此優勢なる敵の部隊を潰走 南部高地に退却の止む無きに至た、之と前後し が敵は衆を恃んで益々迫撃し淺川大尉先づ傷き 戦敵の七騎を斃し二十餘騎に重傷を負はしめた 出す。鎌て前記歩兵隊の掩護を受けたる淺川騎 中尉を始め下士卒十二名戦死し重傷者廿九名を 超ゆ。忽ち我全軍は敵の包圍中に陷り中万步兵 にあつた我歩兵第一大隊の一中隊は急報に接し 眼機を計で喇叭を吹奏するや各所より多数の援 せしめた。此役に於て最も慘狀を極めたるは、 部下廿四名の少数を從へ急遽職場に引き返し勇 兵大尉は此報を聞て憤激措く能はず死を決して り、所在の高地に放列を敷き兵を展開して猛烈 て我先鋒の一大隊は砲靡を開て應接に急行し來 騎兵五名も銃創を蒙るに及び、全員一時双臺灣 てたるも此時敵は愈々兵力を増し、總員二千を 胤射胤弊す、我兵力戰惡闘して一方の血路を

後通牒を發したるに基く。

大正三年(一九一四年)六月二十八日、

國政府はセルビヤ政府に對し、 て墺勾國王儲フエルヂナンド大公及同妃が、 セルビャ人の爲に暗殺せられたる結果、墺

苛酷なる條件

の要求を拒絕し、七月二十日を以て兩國は砲 に起ち終に歐州全體の大禍凱を惹起した。 爲めに蹶起し、次で英佛も起ち、獨墺と三國 露國はセルビャを援けて起ち、獨逸は填國の 火を交へる事になつた。時局は弦に擴大し、 を提出して談判を開始した。 同盟の約ある伊太利も亦反對に英佛露側の爲 勃牙利を破り國勢を伸張せるセルビヤは墺國 は露國の援助があつた。最近に於て土耳古、 墺國は獨逸を後援とし、セルビヤの背後に 此間に處し帝國は、英國と攻守同盟の關係

の利益を防護する必要上、獨逸政府に向ひ最 匂國の領土ボスニャ州の首府サラエヴォに於 と、我帝國との攻守同盟協約による兩國全般 本戰役の起因は、歐洲戰爭に聯關せる英國 虞れあるを以て、 遺跡を活躍せしむるは東洋平和を攪亂するの 何等の囘答に接しなかつたので、其期限たる 八月二十三日正午 しと、獨乙東洋艦隊の武装解除とを獨逸政府 に要求した。該囘 答猶豫九日間を經過するも 八月十五日、膠州灣の引渡 終に宣戰の詔勅は煥發せら

を開始し、十一月-十月三十日天長節記 員し、獨立第十八師團を編制し、師團長神尾 を喪失するに至たのである。 を始め各堡壘を陷 日山東省龍口に上陸、九月二十八日迄に敵の 光臣、參謀長山梨半造少將之を率る、九月一 **園日數七十日、獨逸は東洋に對する其策源地** 以下四千餘名の戦闘員を悉く俘虜となし、十 第一線浮山沽山の 一月十六日壯嚴なる青島入城式を學げた。攻 トン少將の率るる 帝國は、八月十 一祝日を期し猛烈なる總攻撃 線を攻略し、バーナージス れた。敵將ワルデック總督 七日中央堡壘を奪取したる 五日久留米第十八師團を動 英軍約二個大隊も参加して

### 兵出亞利伯西

の任に當らしめ、更に有力なる驅逐艦隊を地中海方面に出動せしめて大に聯 合與國に助力を與へた。 聯合軍側の露西亞帝國は、ガリシャ方面に於る 敗戦と同時に大正六年秋よ

獨逸が東洋に於て青島を根據とし東洋派

靑島攻陷後、帝國は海軍を印度洋、南洋諸島、

太平洋方面に分遣して警備

り國內に一大革命起り、ロマノフ王家覆滅して過 つて指揮せらる」の奇觀を呈した。 派を壓迫せんとするに至つた。即ち、革命軍の赤 之に代り、獨墺と單獨媾和を締結し、反對にその 一激思想を有する一部の勢力 勢力を利用して國内の帝政 衛軍は獨墺の俘虜將校に依

救援すると同時に、同地の秩序を囘復し我が居留民を保護し、過激思想の東 キア軍は爲に著るしく迫害を蒙り該地方の秩序紊れ、一般に赤化の恶れ濃厚 漸を阻止することになつた。 となつた。帝國はこれを默視するに忍びず、西伯 此形勢は西伯利にも延長し、聯合列强と始終協同せるチエック、スロヴァ 利に出兵してチェッコ軍を

師團を動員して沿海洲、黑龍江方面に派遣し、第 に進出せしめた。司令官は大谷中將であつた。 よつて、大正七年八月二日、右出兵に關する宣 『七師團の一部を後貝加爾州三言を發すると共に、第十二

に亘て第十二師團と第十四師團、第三師團と第五 其後、第三師團を動員して第七師團と交代せしめ、大正八年四月から十月 師團を交代した。

苦戦に終始したる此戦闘を以て土城子附近の戦と稱し、實に旅順攻陷前四日の出來事であつた、闖 は卽ち當時從軍して砲煙彈雨の中に彩簪を揮た淺井忠氏が其實況を視察して揣寫したものである。

目を掩はしむるものあり、之を見て切齒扼腕せざる者はなかつた。

平

和

克

復

大正八年八月廿六日、

**佛國ヴェルサイユに** 

終り、

せ出てをの步た線を家移後近側しに子方に大孟陽三砲九木旅は春りし冬支逆兵るに經子動は舊背漸達を臺近遼よ四十兵師大順滿天近常へ襲第第達で及し落鐵心水し經よく河り方八第團將攻洲會(上十を一一世郭三九永道包蔵方でり北間運太年二騎は略軍職敵附日受旅第し三臺日戰堤園を向大火進の動子二旅兵第ののにの近第10回動と屯子轉線附生脈を民石し地を河月関第一後最次の九しの師き附並灣を近り迫東屯崗三區開及二な三、軍左け路地師も正國戰近に橋東に蓋し方に子月を始軍十率旅第司電を區閣能面及のに田よ北達山其に豆頼一大し河七ゐ團七令に第脈にをくに後左亘義り方せ臺の轉る花日遼軍の日明野、官し三道進以之敵備翼る屯八にし附右換線倭四河河河流治職第乃て軍 **留牧野伸顯、子爵珍田捨巳、松井慶四郎、伊各全權委員(帝國委員、侯爵西園寺公堂、男** 集院彦吉)を出席せしめて獨墺委員との間に

や或は鐵橋を破壞し楹秣を燒き重要なる建築物に火を放ちた猛烈なる三面攻撃に堪へ得ずして潰亂支離減烈の退却となる奉天附近に攘りて頑強なる防戦を試みたる欝軍も流石に我か

戦役當時の奉天停車場

閔

妃 ٤

閔

妃 事 件 顚

末

るを以て無煙は砲弾の炸烈たる白煙と相混して其の光景轉た

權勢日に重きを加へ、終に攝政大院君を斥

を李熙繼ぎ、大院君攝政の時、関妃は迎へ 書史に通曉し閨秀の響が高かつた哲宗の後

られて王妃に册立せらる。閔妃機略縱横、

閔妃は朝鮮李大王の妃。大院君の夫人閔氏

一族関致録の女である。幼少より聴慧で

岡は即ち蘇治時代の奉天停車場燒却後の光景なり

保僧を極めたり

### 尼

成元大將の率ゐる第十三師團を增派して同地方の過激派勢力の掃蕩に從事せ うしたるを以て、帝國は自衞上大正八年十月より大正九年一月に亘り、大井 が大正八年、尼港居住の邦人守備隊丼に領事館に對し言語に絕する暴虐を逞 する西伯利亞地方にも此勢の浸潤を見、同地方に分布せるバルチザンの一隊 に對し思想的に赤化宣傳をなすに至つたが、特に帝國と地勢上緊密關係を有 地たるニコライエフスク及北樺太を占領し、これを掃滅した。 しめ更に、バルチザンの亡狀を膺懲すべく混成一個師團を急派して、 は、全くボルシヱヴヰキの恐怖政治を現出し、紊亂其極に達し、 有史以來の大戰終局を告け,平和の克復を見るに至りしにも拘らず,露國 而かも國外



志 0 中 渦 事 親しみ巧みに對外關係を利用して自己心護 を率 ねて勢を得たが、清の干渉日に加はる を排して関妃一族を援けた。関妃は事大黨 たが、此機に於て清國は干渉な試み大院君 起り胤兵宮闕に入て関妃の身邊も危ふかつ 驕奢淫佚、関族の貪虐とによつて壬午の亂 に及び、之を避けて露國公使ウェーベルに け政権を李王の手中に收めた。爾後閔妃の た日清戰爭中、李王及閔妃は一時日本の勢

改革を斷行したが、関妃は此時乾清宮内坤 於て大院君と我が公使三浦梧樓と相謀り明 寧殿に於て日韓壯士の爲めに殺害され其妖 治二十八年十月八日宮闕に入り関族を斥け し術数を弄して政権を宮中に收めた。故 や関妃は再び鄭國と結び日本の勢力を排斥 力に依頼したが、媾和後三國干渉の事ある

闘は常時日韓兩國の瘟腫、関一族を絶滅す

べく王宮に迫た志士の面々である。

媾和條約が締結せられ、帝國にては大正九年 一月十三日を以て獨逸國との間に批准交換を 同日平和克復の大韶が發表せられた。

首 14 堡 全



地上は

る逆襲を反覆し我が豫備隊の増加と共に高 退せり然るに敵の優勢なる豫備隊は果敢な

軍族中

陣地に在りし敵の兵力は我に比し優勢なり

しも勇敢なる橋大隊の奮闘に依り之れを撃

長は直に大隊主力を提げ敵陣に向ひ突入す の猛烈なる小銃火を蒙れり此に於て橘大隊 脚を距る約二百米の地點に達せしか俄然敵 中な前進し敵に發見せらるるととなく高地

く山上の勇士を難し奪取せる山上を守る兵 遊襲を撃退せしる猛烈なる敵の銃砲火は悉

亦身に敷創を蒙り起つ能はず遙に東天を拜 なく遂に復た敵の奪ふ所となれり横大隊長 向つて前進せり此間橘鈴木丽大除は敷灰の

め軍旗護衛の爲一小隊を残置し高地中腹に

除たりし第十一中隊は山上の急を認 彼我混亂格闘し接職を始む

。碑蹟戰堡山首は上山 (碑の長隊大橋はるあに腹山方右

して壯烈なる戦死を爲す

六時二

聯隊は益々悲惨なる情況に際會す時に午前

十分なり我が關谷聯隊長は族手中山

少尉を 下士卒 を睥睨 書記青 とする 機悟ナ に會し 護す時 彈を受け更に亦數頭を蒙り人事不省に陷る 此間軍旗は將に發進せんとするや旗手は一 容んで別れを聯隊長に告げ其位置を起たん し同聯 して日く「戦況益々非なり予は此に戦死な 一等卒 澤安太郎協力して隊長を扶けて傷を包まん とする 鳥愛天郎、從卒和田平作副官從卒小 軍族は直に歩兵第三十三聯隊に奉移 下田銀藏旗手を救護しつる軍旗を擁 して雄壯なる戦死を遂ぐ灰で亦前記 や復一環は聯隊長の胸部を員き山上 軍曹山本惠作伍長祖父江小作に命じ 恰も少尉和田順雄負傷後退の途之れ も枕を同ふして斃る や敵弾は聯隊長の右大腿部を貫通す 隊の保護を受くへし」と旗手は涙を 招き軍族に對し黙涙を注き之れに命

名なり、死傷實に千百七十名なり(聯隊歴 此日に於ける將校の戦死は職隊長以下十九 史の拔萃)

に危急

を脱するを得たり

せしめ自ら護衞しつゝ向陽寺に向ひ漸く此

軍旗を分解して旗頭旗章旗竿となして奉持

十四聯隊の戦闘槪略 ■山堡附近步兵第三 (三四聯隊寄稿)

遺陽會戰に際し聯隊は第三師團の左翼隊に

を沒し加ふるに副防禦的に伐倒せる高梁畑 方高地の敵を强襲せんが爲各大隊は泥濘脚 屬し八月三十一日午前四時を期し首山堡南 0

### 明治三十七八年戰役記念碑 全 戰 役 記 念 碑



**滿洲軍總司令部位置** 

地に駐め沙河黑溝臺及奉天會戰に於ける滿洲軍を指揮す 三十七年十月十一日より同三十八年三月十五日まて牙管を此 明治三十七八年職役の際瀟洲軍總司令官元帥侯爵大山殿明治



下親戦武官として烟 れたるを以て閑院宮 豪停車場に到着せら 爲撮影せられたる者 停車場に於て記念の 岡は即ち現在の烟臺 下停車場に御來迎中 殿下兒玉參謀副長以

日午後二時獨逸皇族 三十七年十月二十七 ホーヘンツオレン殿

# 烟臺停車場に於けるホーヘンツオレン殿下

てゐる。毒瓦斯は、 の力争によつて決勝を見るべき事をも暗示し 物理的に、化學的に際限なき研究と擴充が遂 者を主要武器とするに至るであらう。即ち、 のである。

結果は、奈翁戦争以來百年の生命を保つてる 携帶兵器の局面を打破すべく機關銃が生れ、 小銃の發達が頂點に達したる爲め行き詰れる 及ほす影響も元より多大であつて、例へば、 革命を齎らした。之が、一般用兵、作戰上に た散開戰法に代るに軽機關銃を核心とする所 謂戦闘群戦法が案出せらる」に至つた如きも 世界大戦は明らかに各種兵器の上に劃期的 輕の機關銃が歩兵用火器の主體となった

平面的戰場を立體化し、高射砲の現出を促し 動性を増し、鐵道の四通八達せる戦場には列 真空に近き高空に彈丸は發射せられ、約四十 **空機であるから其の彈丸の速度は至大である** た高射砲の目標は空中を高速度で飛翔する航 水艦、無線電信、電話の發達により、從來の 車砲が現れ、飛行機と無線の發達により空中 自動車、 してゐる。獨逸の四十二糎臼砲は、佛國をし と方向とを取らしむるものでなくてはならな よりの射彈觀測を可能ならしめるに至つた。 て五十二糎の榴弾砲を以て應ぜしむるに至り 五度の角度を保ち其最大射程を飛ぶ装置を有 顯著な事實で所謂百哩砲(ベルタ)の出現を見 い。一般火砲の口徑の著るしき増大した事も と共に其照準具も自動的に火砲に所要の高度 特に、重大なる本質的變化は、航空機、 陣地線の發生と航空機の發達とは照明機關 鐵道等の動力輓曳の採用は火砲の運

の必要を痛感せしめ、世界第一主義の米國の は何と云つても、毒瓦斯と戰車と航空機の三 大戦によつて割せられた今後の兵器革命時代 用探照燈を作つたと傳へられてゐる。而て、 如きは直徑一米五〇、四十億燭光の海岸防禦 三十七年二月當年の悲壯を偲ばしむる積雪瞳々へられて終に敵手の鴛めに銃殺さる。兩氏死に荒手せんこして不幸鄭軍の發見する所となり捕 として很深し。

を形成するに至つた。而も其猛毒を發揮し、 等各種の區分に就て夫々獨立した立派な科學 に戦慄を禁じ難いものがある。 人畜に與ふる被害の甚大なる點は想像するだ

いられると共に、今後の戰爭は頭腦と機械力

陸上軍艦たる戦車は、先づ英人に依て創造

一九一五年四月第二囘4

# 理學兵器時代

では窒息性、催淚性、クシャミ性、靡燗性、 せしめた。爾來各國の研究する所となり現在 四十分間の放射によつて中毒者一萬五千を生 ーブル攻撃に獨軍が不意に使用し、僅に三、

# 沖二烈士の遺跡

く潜入しあらゆる危險を同して克く重賣を果し日露の風雲急を告ぐるや沖禛介横川省三の頭氏 つ」あつたが偶々露國軍隊の極東輸送を阻止せ んとして松花江大鐵橋の爆破を企て之が實行に



順封鎖に當つた。

攻闔軍の作戦上、護多の新兵器其他な必要とす に、明治三十七年六月以降二三ヶ月間は、旅順 航を阻止せねはならなかつた。以上、綜合する 黄海、渤海の制海権を獲得し、波羅的艦隊の東 リ逸出する敵艦隊に備へ、海陸協力、あらゆる 要等があつた。而て、海軍の主力は一意旅順よ して敵の兵力集結前に致命的大打撃を加ふる必 ると共に、北方正面に於ては時日を經るに從て じた。しかも、陸上の戦況は夾箏に進展し旅順 ぎなかつた。大本僧は特に波羅的艦隊の東航を であつたと謂はねばならぬ。 の困苦といひ、本職役を通じ最も多襲なる時期 の死職といひ、北方職上の状勢といひ封鎖艦隊 手段を盡して旅順を攻略し、之によつて完全に 彼我兵力の靨隔水第に大になるな以て連に北進 の軍需品を職地に陸揚げせねばならぬ必要を感 杜絕を見るに至るべく、妓に於て半歳以上所要 顧慮し、若し之が實現するに於ては海上輸送の 兵一旅團、後備歩兵約一旅團を輸送し得るに過 の輸送は大約七月下旬迄に野戦一師團及び野砲 あらば脱出して積極的活動に出でんとしてあた 敵の主力は、灣内奥深く形影を潜めてゐたが折 **冨時我軍の海上輸送力は三十二萬噸餘で、軍隊** 

題程隊のロシヤ、 ケロンボイ、

の野戦軍の主力乃至、主力艦隊の撃破にあり づから至大の變化を呈するに至るであらう事 て奇襲の目的を達し、ヒンデンブルグ線を惱 四十九輔の戰車は、始めて實戰に應用され、 されたが、一九一六年九月ソンム會戰に會て 闘意志を根本より挫折せしむる事を以て目的 戦を最も重要視するに至るべく、 攻防戦も自 ましたのであつた。要するに、將來戰の兵器 翌年暮、カンブレーの戰には四百輛を並列し とした従來の用兵家の思想を覆へし、敵の戰 を一般に豫期してゐる。戰爭窮極の勝利を敵 戦車、毒瓦斯、航空機を中心とする科學

き主要な花形であらう。 き方向に進むであらうと論ずる者もある。 よつて敵の政治、産業組織の中心を破壞し、 とし、海上封鎖、空中攻撃、毒瓦斯の撤布に 理學兵器――これぞ、次の大戦を決定すべ 擧にして戦意を斷つを以て目的とするが如

### 陸

東郷艦隊は、周密水も洩らさぬ作職によつて旅

此間隊に乗じ、一方、浦驪斯徳を根據とする浦 リュウリウクの

は本盤に來れ、

戦せる常陸丸は、 鋭があつたが

すべきではない

ので、猛然二十海里の最高速力

重要任務を帯び、重要兵器を搭 非職員は其鑑を去れ』との信

如何なる事ありとも職手に委

が、如何せん日 三隻は屋々、我近海沿岸に出沒して攻撃を加へ 快速を有する所 を辨ぜぬ場合を る毎に之が警備 或は商船を脅か 移さず出動して にあたる上村第二艦隊は、時を 本海特有の濃霧に妨げられ咫尺 より快心の遭遇職を演ずべき機 く、加ふるに敵艦三隻は相當の 楽敵粉贏せんと努めたのである し、暴狀を極めた。情報に接す



會を與へられなかったのである。

最初、彼より完 た。それは明か 艦隊は船脚早く の軍艦四隻、二 神の島を南に町 前九時過ぎには玄海灘にさしかゝつた。斯くて 佐渡丸、江の浦 午前七時、六連 上遙かに媒煙の き兵員、兵器、 僚船は北方戦 明治三十七年二 八月十五日午前六時、常陸丸及び Pれ』の信義あり、次で『戦闘員 に敵の浦鹽艦隊であった。 我運送船を目駆けて驀進して來 本橋一隻、水雷艇指干より成る 識るのを見たか軈て、四本煙突 る八海里の洋上を行く頃水平線 丸、日の丸の順序で進航し、午 鳥を傍に見て、常陸丸、機内丸 並に旅順攻圍軍に参加せしむべ 職食を満載して門司を拔錨した

# 露戰爭休戰訂約地

に會し体戦條件を協定調印す三日日本少將福島安正鄭國少將「オラノスフスキー」は此處三日日本少將福島安正鄭國少將「オラノスフスキー」は此處所で体戦議定書及壽和條約書の調印を終るや之に基き同月十級二十八年九月日韓兩國全權委員米國「ポーツ マヌーに明治三十八年九月日韓兩國全權委員米國「ポーツ マヌーに



### 洲 軍 最 終 陣

和撤兵に至る迄湍洲軍の占領せし陣地線左の如し 前進せしめ以て将來の作戦を準備十明治三十八年六月以後講 滿洲軍は承天會戦の後般意兵力の整頓に力め續て漸奏陣地な 職隷江軍 (五鳳樓東北方に至る間

第 一年 大を經て金婆子溝附近に 全家庭附近より駅庁子北

四 軍(対手及此地を經て章岡東北方より協道

軍 

の前力を脅威し以て四平街附近の陣地線に據る鷲軍と對峙す滿洲軍總司令部は奉天に位置し又各軍は先進支隊を以て陣地



力を學げて急追し來り、彼我連力の差により忽 常陸丸の右舷敷百米突の近距離に肉溝し、榴散 ち接近し、砲弾の集中に浴した敵艦は見るく を出し約八海里を反航したが、敵艦隊も亦全連 須知聯隊長は、事既に了ると見るや、神色自若 銃あるのみで如何ともすべからず、輸送指揮官 炸裂した。進むも水、退くも溶、職ふ武器は小 ない。扼腕せる将卒の頭上に砲頭は雨霰と飛來 せぬ剛勇の士も海に泛んでは武な用ひるに術が して山を築いた。陸に於では百萬の敵を物とも 彈を以て甲板を掃射し、それが爲め死屍果々と 唱した。哀切の悲韻は、波濤をつんざく敵の砲 の方に向ひ聯隊長の發聲で「天皇陛下萬歳」を三 全員に令して玆に悲しき別れを告げしめ、皇居 として旗手大久保少尉の捧持する軍旗に對して 群な破つて洋上にひどき渡つた。その餘韻の消 揮て軍旗に火を點じた。其他各將校も重要書類 先づ軍刀を拔き、從容として割腹した。部下皆 えるか消えぬ間に、須知中佐は誇沱たる熟涙を これに做ひ、下士兵卒に至る迄一人の生存を思 を燒薬し、今は心に残る暗影もなしと、聯隊長 常陸丸は海底深く沈んで行た。農霧四遷を罩め 月十六日午後三時敵艦ロシャの後別せる最後の ふものなく、 魚雷命中し、 | 数百の勇士の無限の怨を乗せて、 深く自刄し、海に投じた。時に六

員を敵艦に拉致され機關部に魚雷を喫して進退 佐渡丸も同じく敵艦の停止命令に接し、高級戦 事色の迫るが如く**凄愴を極めた**。 が爲めた、敵艦は之を放棄して常陸丸に向た。 の自由を失つたが、乗組員が非職闘員であつた 斯くて洋上に漂流中墾十七日夜、宮川丸に敷助

哀絶、殉難の英鑑は永く寄史に其名な垂るゝと 玄海の謝黑く、波濤愀々として明び泣く。壯烈 は謂へ蓋し本職役中、最も痛恨すべき惨事であ



# 編纂をアりて

◆従来、軍事關係の寫真、記錄等を蒐集した 限定したものであつて、軍事全般に亘り系 刊行物も澤山出てゐるが、概ね範圍を狭く 局部的乃至地方的である關係に據るものと 統的に網羅配列したものは、見當らないや 型寫真帖に一のエポックを割したものと稱 思ふ。此意味に於て、本寫真帖は從來の同 うである。夫れは刊行の動機が、主として を知るのみでなく、由て以て今日に至る一 文献でもある。之によつて單に國軍の現況 し得るであらう。事實、日本陸軍の鳥瞰記 切の經過を描出し、其根源を闡明したので 沿革史であり、古今を穿賞する

ある。即ち、日本陸軍創建の偉業を中外に むかつて如實に示す國民的衿特でもある。

◆本書刊行に關しては、頭初より全然營利的 撃された所産なる事は、弦に特記して憚ら 意圖を包藏せず、只々一片愛國の至誠に衝 ぬ次第である。

而て、最も感激に堪へない事は本書刊行に 思召を賜つた一事であつて、編纂に携はる 際し、各宮殿下より申すも畏き數々の厚い 者は夫等の御沙汰を拜する毎に恐懼して一 層額勵を誓つた。

◆十四宮殿下より御寫真、或は御染筆御貸下 の光榮に浴し、殊に東久邇宮稔彦王殿下に 遊ばされ御貸下の御許しあり、高松宮、北 に拜聞して居た處、本會の爲め特に御寫し は陸軍大佐の御影をば未だ御寫しなきやう 全く特別の御思召を拜し、 故宮殿下の御染筆拜寫の御許しを賜る等、 白川宮、山階宮各宮殿下に於かせられても を知らなかつた。 一同感激措く所

昭和二年十二月 昭和二年十二月

九日印刷

納

昭和二年十二月二十五日第 五 版發行

十一日發

昭和三年三

十日第十版發行 日第十五版發行

昭和四年 一 月 二十 日第二十版發行

昭和三年 八 月 昭和三年四

十 日第十八版發行

◆材料蒐集に着手したのは、恰度晩春初夏の 謀本部、敎育總監部、陸軍造兵廠、陸軍兵 寫眞を嚴選する爲め、宮內省、陸軍省、參 候であつたが、分科的に、精密に各項目の 學校、各將軍等の非常な網後援を煩した。 器本廠、陸軍航空本部、其他、各師團、各 本書が斯く潤澤豐富な材料中より一枚!

一个人 輯人

發行所 東京市 過町區內幸町二丁目四番地 明治天皇御寫真帖刊行會

刷所

刊行會印刷部

昭和四年六月二十日第二十一版發行 印刷人 東京市麴町區內幸町二丁目四番地 東京市麴町區內幸町二丁日四番地 東京市魏町區內幸町二丁目四番地 東京市麹町區內幸町二丁月四番地 鈴木 石井茂兄 森本富藏

改めて厚く感謝の意

像佐中知須官揮指送輸

優秀な、史實的價値を有する寫真を嵬め得 を加ふるを得たのである。 あつて、本書の光輝は之が爲め一層の生彩 た事は畢竟、各方面の御援助に基く次第で 而て、此等の便宜は、本書完成の上に於て

にそれが精神的激励であり、刺戟であつた 單なる材料蒐集の便宜といふに止らず如何 かわからない。弦に、 を表する次第である。

提替東京六一五〇〇番 電話銀座三一三番

事の能率の上らぬ

に充たされてゐる。

菊花の清香、衣袂に沁みわたり筆を擱くに 際し、清爽の極 みである。

じて、我々の純情は、謂ふばかりなき感激

明治大帝の御聖徳を偲び奉る御治定第一の りに完全を期したるが爲めの遲延であつた 菊花節を前にして本書の完成を告ぐるに至 た事も、冥々の裡に、貴き意義のあるを感

つたのが、業程半ばにも達せず、苦熱炎暑 の最中、東西馳奔するの有様であつた。仕 爲めの凝滯ではなく、餘

◆八月上旬には一切の編輯を丁する豫定であ